



任漢三才圖會卷第三十七月銀

生1万个

用禮曰庖人掌六畜碼 料 維六獸縣 雅雅 也以德國之情羽放也以為然嚴屬為王者之人長百獸也以仁師子之服五獸也以威屬於角端八行野萬莫加於萬與莫惡於窮奇以為角端八行野萬種於後親得鄉其巨於雜亂 按四足而毛者總名日野 我很知云馬無膽塵亦無膽免無脾猿亦無脾脫無筋體大体雞之完以外不在禁例若有犯者罪之 和路介 勝鳥馬王者之 家養者 日 畜 唐解其死 肉也 之意思人不敢

日をおき

抱木子云千歲之孤豫知將來千歲就大云大性獨也年性奉也在性嚴 玄龜食奸飛角斷後很風吹的黃腰獸食居皆以小制就在云門食潤僧食驗蟻験 縣食以粉粉食數數食虎 之猿變為老人 也 巻之三十七 積 桁流 正魔也似性 我也掉雅云 物質 雅變為好友千歳

黄明膠 馬盧 中世二十周日 牛剪乳 鸭 牛黄 縣 五月 2000 乳腐飕醐 羊乳 阿か黄は 縣為馬 みろ

多湯二フ匠作 は一般の THE COMM 各門 半黄いらい 祖为 克 商 爾 爾 作代 下 金 VALVA, 阿罗 ある

合大使 有望百餘戶食物至家甚易有人是人生 去勢日續四節白日發豬高五大 月而生在畜屬水 不同或耳有大有小足有長有短皆 攝陽 スウ 寺島良安 尚

俗何问秋

いは天三十三日白日

子可稱了一子可特一子可師三子可縱大子可為生三 食又非可愛雅者故近年畜之者希也且死猪共有小俊承以易畜長崎及江戶處處多有之然本朝不好肉 了東六大者喜雪馬者喜 風水者喜雨天粉雨則永進步 上令人豊足此亦厭禧之物也 胃俗不味 年 通小海及黄疸水味 黄 黄 朝 黄 典 合 著 奏 《 及 落 名 上 发, 使 黄 連 胡 黄 連 人。入 。 宿 型 利 合 生, 妻不益干人而華人及 朝鮮人以雞豕為常食 西我人用猪膽作藥之院野迎似久懷在藥亦黑色胡 人甚珍里之主治百年中惡心腹積聚 治大便不通際港為灌入小兒五府殺職治人人人便不通以其為灌入小兒五府殺職祭及諸府 五月戊辰日以之礼電防水如意以臘精耳懸梁 月日然凡豬母細節多 傷寒瘧痢疾痼痔漏諸疾食之必再發灰為

凡過鹹跳 食大 體肥 狗,叩 日制 食 何生 一月而生在畜屋 爲 食之醉犬 共用 也哭 地展能獲時一切那思妖術故道家不可去血去血則力少不益人祖倒 治五勞 供鮮地 有三 业去血則力少不益人相関食 七傷益氣力安野神胃氣横成 一日日天 用 則死物性 長隊善猫、吠犬 三子日柳三子日從 なのう 在角應毒 制伏如 楊名短喙 去。 諦え 此 俗和云名 言向 14 大同 伊思犬 沿稻

乳汁前改治十年前寫取白大生子目未開時乳類點 左傅使夫聲日嗾產天繩日機副級一名學維大銀日齒說文大鳴日吹瞓保王幹論云一大以形百大吹聲 廣博物志云白大鳥頭白大黑尾黑大白耳黑大白前足 一校大性喜雪怕暑惡濕知息剛仇鼻利能與氣能守家,黃大白尾此等大為之,共吉祥也 之狗子目開即產又亦於髮落者頻途甚妙 乃官家之實獸也色大離病家遠走則數遺尿於路傍之者也其田大則符鎮時先放入山野念數禽獸所在不入非常人於內嚴吠防竊盜官家賤民共不可不高 萬城而不此 殿腐多食魚腸則却皮毛死爛故魚津廟 不是治念着美沙豆令食則愈性毒肉腥而不害生物的 至,能與其尿氣雖數十里不失已,極獨山行之禁也不 日は、まてなるのでとうというからうからなべてきていろうるれ

搜神記云兴 孫權時有李信純家養一狗子口黑龍為多之 当台ラニーでは人の日 所謂風狗即制大也保學全書云兒制大之状必吐香個標柳二錢水二鐘煎七分服鄉傷處即愈 流涎尾症眼赤誠易辨如所咬則毒甚 **免犬忠功勝于人者所載干皮不少學其一二** 治狗猫生風用白色朝腦滿身擦之以補或稍覆蓋之 **狗多馬常不遺滅於四壁間却不备大門外犬與多冬** 治補大生瀬川桃樹葉楊爛圖擦其皮毛隔少時洗去 治相大病以烏藥汁灌之竹堂蘭便过東 凡大子等寒暑不假人手自育早北而速衰其一**象富 克狗舌出而尾垂者即風狗也人被之咬用未繁** 少時放出其風俱落生藥亦者好茶濃煎過夜冷洗之 人十歲千過十歲者希也至一柄死不会見其屍 中馬錢毒者急令水吞則解 一覧には

見茂已死過身濕毛甚誠太守聞而慟哭之憫之日大之身灑之獲免主人火難犬運水困之致斃干側信純醒來寒相去三五十步犬即奔往八水濕身走來以處問迎以 信然不知火之來大見乃以口機衣而絕不動以處有一日大醉以於草中遇太守鄭瑕出獵見草深遠之藝多 能馳往否大摇尾作聲似應之機為書盛以竹笛較頭犬述與記云陸機有吳後任洛戲語大貼黃日家絕無百汝 知但以衣色收取其身者爰有櫻井田部連膽渟所養本朝於河內餌香川原有被斬人數百頭身既爛姓字難 我恩甚於人即命具推傳衣念葬之今紀南有義大花高 出驛路走向吳饑則食草經水轉依渡者上船到機家取 後犬死恭之呼黃耳塚 書有果又向人作聲如有所求其家作書於篇仍馳還洛 之大腦網身頭伏側固守便收已至乃起行之

畑六即左衛門之大 得之物也昔任丘縣民家一大甚是後病我為殺大所城本獨狗實生強狗腹中狀如白石港青色其理層叠亦難 宇都右衛門五郎之大部所斬而此頭飛出殺坤光故主 播州牧夫。之二犬枚主急難而獨裁其飲選借州人寺一 **手屋**家臣捕鳥部 而死, 前之其心已, 似石, 非石, 其面如石而包膜絡之如 答常之 難。詳多州大頭社下 而掉尾出之以故得捷 許干太平記 大名獅子 晴夜 侵敵軍大九九八 陣中同 萬之白犬亦給主之屍頭能守飢 たウッサ いれのうな

松亦化石吃雌醬皆能成石萬物變化如此不可一樂節皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石 曾間人患石冰有石塊刀斧不能破又曾見龍腔 寒灰萬其脉理循是心不知何級致此 時珍静思之牛,之黃狗之實馬之里度之玉犀之<u>通天</u>歌 為有生卵如石者馬 骨非石百體具足此皆志局於物用志不分精靈氣液田 鋸開觀之有山水青碧如畫一傍有一点親推,他欄蓋此女程氏這書載云有淡斯人發古塚控內俱盡惟心堅如石 况物千人之病所有沙石者非,獸之與若手人之病罪 財法,示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非有愛山解朝以注意故融給如此又浮屠法循行歌舟三 之鲊吞皆物之病而人以爲實人靈然物而猶不免此病 金石者非的之實手此皆囿於物而不能化者改為



いたうできる

一名共富語

密持光語良久極兩石子名鲜杏乃走獸腹中所產獨 至外許大者如雞子小者如果如樣其狀白色似石非石 也日蒙古人禱兩惟以淨水一盆浸石子數放海流玩弄 馬者最妙盖牛黃狗寶之類也鲜杏甘酸治於調毒產 似四非骨打破層鹽可以新雨輟耕尿所載等各即此物 二被自門 麗尼來有平佐雞婆佐留其形 本綱幹答生走獸及牛馬諸高肝膽之間有肉毒是多 中は大きったがのはか 沒得色用達似石非石重可五六錢目研磨之有看看 如鳥卵長寸許

での日日

オ沙三木は日

~ 百失

被傷其疵根成贅內塊也盖此或說也乃為許否也明 理如卷成者 治痘疹危在解諸毒俗傳云機為獵

兵



手場音

李綱羊,字家頭角足尾之形,胡羊,日親無 無因日糧 其目無神其腸薄而繁曲在畜屬火故易繁而性熟在計 羊頭身相等而毛短生素育者為夏羊頭小身大面毛長 子日盖其五月日野六月日奉七月日奉生江南者爲吳 一歲而剪其色以爲檀物謂之綿手諸羊皆母四月而生

而防食仙靈與而潘食躑躅而死物理之宜忌不可測也

屬兒放外柔而內剛其性惡 濕 喜凝食的物草肥食仙草

大尾年 凡羊尾皆短而哈然及大食國有大尾年細毛 陸個云羊善群行故事字外羊羊以腹爲病故意施字外羊 不鸣類死義飲其如此題知禮也本草所載羊類艺多 羊貴大故羊大為美羊有獨而不用類仁熟之不鳴教之 其大人為高路做書字等外野月等石子 △按自華來收之未養息藏食就即善食之羊乳彩田品石 りもスミー『原元和子 薄皮尾上旁黄重一二十斤行則以車載之, 唐書調 取脂再縫合之不取則脹死。 間 治虚勞潤心肺就**吸及及胃無助妹咬毒**煩狀感蕎麥麵足醬及醋 食有僧教啖羊乳木發其疾愈也腹大如好偏身生孫其家棄之七 大食國出胡羊高三尺餘其尾如易每歲春月割 治風芳補中益氣安心止見發調銅點奏之男 るか何人 荷とをのためのはえてとれるを生けのかととさい 当スさミト

地生羊一出西減以羊膊種于土中減以水間雷而生羊 勝與地道及長衛以木聲所乃斷便能行齒草至秋可 本田本

良鹏內復有種名。雖種手 土之精也其肝土也有雌雄不食李祖子曾掘土 又千歲樹精亦為青羊



きいつ 其中国的 緒 半

大角元

バアシャン

出南方着深褐色黑脊白班與鹿相近也 下帶員色為似殺羊喜似沙地生沙漠能走善、趴獨居而本網黃羊生西番諸處有四種狀與羊同祖。他小細助腹 生野草以或草至數十者名日黃羊 尾黑荷如馬尾黃羊

日胡蹄肉 前亦 もラニー国民を 者必先行電 果孔隔放茶 色日機黑月 二、齒四歳 日外六成 日齡分 で龍井 聽以真牛魔器而 日構九牛或有下無上察其齒而知 百月 封及尾之形有數品南牛、日挨り 口膛角流 古生二 順也就陽馬馬伸陰爲牛故馬 腹草亦化日聖難牛在畜屬 五歲六齒六歲以後每年接 麻似自見指赤月件 其及皆可爲 一歲日復三歲日物四 日觀臭木日差 同 和名字之

黄茂可加 其中白頭者及自死器馬食牛肉即制亦物內甘溢 益氣養脾胃補腰脚業多爛相宜 其補氣與於一次一方不可多教於雞嚴法不能禁 足以先後足從陽也牛起先後足以先前足從陰也牛者國牛蹄炸馬病則以陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前 三才圖會云牛病則耳爆安則潤澤善的危環其首外觸 △被牛馬見風則走牛,喜順風馬喜遊風牛常食草葉就 一些 運熟金金即鳴朝雅建得牛膽則不鳴此皆有所牛涎將作小九菱熟食取逃法以永洗老牛,上 治反胃嘔吐水服二匙終身不噎或用糯米末以 並服四物易為上策 おというとうない生けることはきらわるたろしたのとんだっ 及胃噎膈大使燥結宜斗羊乳 時時

印き天三十三月金日 有白豚蔥腫吉 草其路也凡四十八面止如前牛則始數少若不能者 大沙鹿〇國祭日〇 怕寒〇前脚欲直而閣後脚若曲而開〇股瘦小則捷照骨欲長大〇毛短密硬而黑者奈寒缺長如風毛者 用學也可能指方好〇 有力醫欲至重 尾獨長大語 主变服の鼻後軟而大易產量如態具難奉 心死。齊成相牛經送許其是云 無子〇尿射前膀者快直下者釶〇尿飲與放如獨族快〇端欲得大青黑紫色吉〇乳紅着多子乳味黑着 吉向後, 西兩角間有影主起名頭門如主〇耳去 與一齒發自一角, 短方大处被自防如仰号, 吉 ·吉○眼亦者觸人○眼下有旋毛名波滴·面欲得長如短則命促眼圓大而去角近 一花黄着 白角牛青 留預 耳後有旋毛名刺環招盗賊 送り三十二 乳紅着多子乳味黑着 有智前一答白

年 與與尾白者○黃格牛青牛頭即俱黃角白者以上鹿班牛有班如應教者○孝頭牛頭上白者○丧門牛黑 一大抵關東馬多牛少關西牛多馬少京師奉天子皇后 可作问房用角意則多用之其他為器者多古皮以於獨東中日雪路民間每用之其他為器者多古皮以凡牛角漁人以釣雞東海多用之牛皮可為大放或炭 欲進則謂志供後止則謂堂宇,態此雖止 牧重使牛,則左,謂左世,中,右,謂以夜宇世,牛随其詞行, 耕田助人力關東則以馬代之 條白者以上五品養之皆大吉利也 板枕博者涂黑文,琢偽批玩油作,蠟燭骨作厘等之做可作,內房川角夷東一根被被徐路押管則再发横如 三公御車市中車牛運送米穀薪木等皆用特件農牛 四品意义並內也 如手掌大者 一人是亦牛中王也〇苦一一一一一一一一人是亦牛中王也〇苦一一一大是亦牛中王也〇苦一一一一一一一一 牛中王白牛,頭黃者〇龍門牛,用關相 中語では、これでは反動す 吼吸喝迫而得者名生黄 殺死在的 冰石復能治冰也牛黃有四種性黃 以盆水泉之何其吐出乃喝追即隆下水中取 既黃極易得也有能相亂者不可不審之 一子如雞子黃大重豐可揭折輕虛而氣香 死請歐皆有萬人之病黃者亦然因其病 間凝結成竟故還能治心及肝膽之病正 透甲黃者爲真蓋牛黃牛之病也故有夢 一夜有光眼如血色時後鳴吼恐懼 ラックア こってつ 得名角中 格云字 瞿盧祈

△被俗間有斗寶形如玉石外面有色蓋此如狗野而此牛病死后心中剥得名,肝黃,大抵皆不及 答之類牛之病塊與牛黄一類一種也庸愚賣僧之董 爲。靈物或以重價索之其惑甚哉



阿膠

めるろう

加和 波名

水以誠若者爲妙大抵是牛皮後世乃貴驢皮若 至關過计再熬成隊領盆內待凝近盆底着名全膝就開 俱取生皮水浸四五日光刮極海熬煮時時攬之恒添 夏之故名,阿廖造法自十月至二三月間用沙牛水牛少網東內縣,府聯線驗的有并有官舎以其并,水常養飯 沒者馬 一務馬縣此及者次之其舊及鞋屋多物為下 アキャウ

制作不精故不入蘇用止以膠物耳而功用亦與阿膠花本繩黃明膠及牛皮膠也其色黃明但非阿井水行作耳 味問微肺太腸之要樂入,手足少陰足一殿陰經,最大治吐 むにこれる自 | 故直河勝西光黑形如砚大极長六寸二分横二十八 以馬皮薩華酸能之類其氣獨臭不堪入藥造以音 此形偽賣不論。牛馬鹿人一切敗故及作之 人有 雲龍文書 年 帰月日及作者名調之 砚牛 今多作 田色或光黑如整漆者為复有不作皮具豆月亦 下血血冰止痢療前漏船前產後端疾 、音質 すきふり 牛皮廖水學 海犀膏 介加 波木

酪能引發字本網水牛 集牛降牛羊馬駅之乳皆可作之 墨尼用之獨黑膠木匠以光物或幾墨中之用凡物膠色而濕軟者爲下品如今日本多作之其黃明膠畫家 繼者得深則堅近火則解 及以爲附入舊幣少節紙封收之即成矣 入華以牛幣爲勝造之法用乳牛的鍋內炒過入餘部 乾酪法以幣門結存去洋皮再晒至皮盡却入益中炒 少時实盛聚全可作地收用 明形如等木者俗無等木手則竟明膠也為上獨思 房所以連緩物。食相為著者也自中華來者色黃赤 非常以为 縱橫攬之乃 領出 號 选待冷掠下 西东 **手體** 乳腐乳餅

新展犯購造法以牛乳一十網應入釜頭五湖水解之用 有三物太抵性皆潤滑宜於血熱枯燥人其物亦不 一造法以乳入鍋煎二三沸煩入盆內冷定待面無波取一造法以乳入鍋煎二三沸煩入盆內冷定待面無波取一方水分別人多以白羊脂雜之下可不辨之 印度大三十二個公司 外熱丹原於器中待疑穿中至底便津出坂之極甘美剛是出於林中,乃酥之精液也好除一石有殿剛三四 動氣冷赤白河小兒服之滿良 禁以微火溶化過沒用之以本安板傷半月無沫出椒取煎去食皮即成也凡入 沒再前油出去查入在鍋內即成酚油 法以稱盛礼 盛冬不凝盛夏不脚此物性滑物盛皆遊除強手改及 八鹽甕底收之其微潤五臟利太小便益十二經豚微 

旋 來 則 腹脹食 難糞則生骨眼以 翻馬字象頭髻尾足之形生,一歲月東三歲月駒 站部 日期四歳 多弱不 及馬應月故 石火泥馬槽馬 縣,才尺以上,日 日縣其名西甚多大抵以西北方者為良 商息大馬食杜衡善走食稻即 <u> 在</u> 其 爲 三 後後門 挾屍 乗盤吉 拖夜 十二月而生其年以齒別之 見し 二 乾馬之眼光 照人 マアア 馬 偶然島均枝牙 俗云丸 馬能 **乾**書日 雜役

一人被 在 路馬 日 縣走馬 謂之 那 去 制波之留 今 無 加 个 留 有 販馬 名 養以 主 申 日 死 放 乘 馬 忌 此 日 馬爾音微寒白馬爾洛川渦春積聚般復及反田馬 中美三十三日 木之精氣也木臟不足故馬肝有大毒食之者死 字景云馬禀火氣而生火不能生米故有肝無膽膽 昔有思心腹痛死者到之得一白焰赤眼活者武以諸 遂以產之即化成水後以此方治發痕 藥納口中終不死有入來白馬觀之馬尿道節而發縮 馬肝及鞍下、肉殺人不可食 なってあきの社は、かけいないないとするかのべくれてい られて本情のでしているとなりというとう Total Const

張穆仲安難集云馬相有三十二祖眼馬先也等六十貫目 以為數物皆日賦俗縣或越和名謂之小荷歇馬一般 最下也 解游解縣 突惡馬也 駁暗月敬馬也凡 事乃三万居る **基欲高** 馬、眼如垂鈴 斯族 教育

馬之毛色 十一歲六歲但一十一歲同二歲平十二歲四歲平區如一九歲咬下中區二歲的一十歲同四歲日五歲成齒四 六歲內牙生, 上歲角區缺, 八歲盡 **黔** 武市 毛馬也 歲同四齒 月,十七歲同六齒 日、十八歲 二 齒平 十四歲同六齒子 次元為白至三十二歲上下盡白 服似琵琶 成次分 齒黃至二十六城 咬上下盡黃 一十二歲以齒私歲 九歲同四齒平,二十歲夾上下盡平 二歲 齒四 三人人 心意,成故二 7月十五载咬上中區 為白 職黑毛馬也 尾八次短 動音扇和紫毛馬 自一十丁歳 月二十一

地黄光文批把葉為末灌之 報音尾自馬 搜補忠虞文 粉酥结 長三寸左角長二 丁灌之乔詹用黃丹殼之尿血用黃芪烏藥为藥山茵東 力實全書云馬火畜也性惡濕如生亦產用生胡麻葉搞 被馬之療治針灸藥方詳干馬殿雪其藥中禁用以外 以馬旋毛所在知吉內則 前青黑色 爲告其他爲內 鏡着車 不統白 白馬黑星 沙路毛脚 白馬黑星 寸皆大二寸是臣不順之 聯体移納四酸者白色 晚數下躺着黃馬黑塚 飘音後黑而 **请**解 馬和 槽和 毛名毛名 詩寫 一年吳地有馬生角在耳前上 The state of the s 老三十十 赤 如壽星帶機來盤嘛花則 川和原名 黄 聯音後黑而白旗色 恭名青白旗元 縣山州馬白腹 栗和毛名 赤 里心 馬里島 一向右角

小荷縣馬 中美三十高金 未知物也但目中不制以為異經家途入一步死情哉 歌引 電影為異常每夜半許用,白色物的十分之前 四經家東之則如相則者人皆感之賴朝大年之罪。為 不傳其物也 矣與州常州之產爲良雄州大之信州甲州上下,野州 國宝月收霧原状而後世不之牛馬今則座處應若多 者後人試知之子 相傳安陽天皇二年放年於徽律大問等放馬於科野 誤用之則害馬而本草藏雞來烏梅為馬青不及貝母 載月行物馬也凡以多載物片日化外成 一百百 となっこ



杜牛交驅而生者爲騙蒙繭 **华**牛交馬而生者爲, 東聽 網縣狀大汗縣一人一大力在腰其後一有鎖骨不 聽交馬而生者即縣也 不孳乳其類有五種今俗通呼鳥縣奔之 壮馬交腿而生者為歌 北驅交牛而生者為就

畜其價及倍が長兵 一國所產也必效北地馬與關交合而生今北方以為一雜組云 顧之為高不見於三代至護時始有之然亦

多也孟康,日歌縣良馬生七日而起其母 題爲神殿而縣爲膳畜可見人物真氣於久不臭



築駅

らくためしま

数名于 閱國有風肺以其疾如風川行千里 衛牛物牛大月氏國有一封既香上有一季隆起若封上、衛牛物牛就是能红菱流沙猪 於沙中人以為驗也其以而腹不著地個是露明者名明 流沙夏多熟風行冰遇之即死風將至駅必聚鳴埋口鬼肥知其泉床以足跑地掘之必有水 里行二三百里又能知泉源水豚風族足伏流人所不知盡色可為既其強烟直上如水烟其力能,夏里可至十九 數色其聲目個其食亦為其性耐寒思熱故夏至退毛至半長項延耳脚有三節指有兩內 奉如被形有養祖黃紫本獨縣完西北衛果有之有野蛇家鄉人旅落暖其頂似 者がませてい











獸類



Branch Live

喫鐵獸 質老第三十 黄腰獸

角。樣

独新 きかん 狼。權之孤。獨慶賣, 雙頭鹿 月多 **務**類摩魯斯

麝芳香

水和海州是

が海ニスに合 · 圖裁 目録

和漠三才圖會卷第二十八

攝陽

拔臀法橋寺島良安尚順



蘇出鳴日遊聖北鳴日處和春鳴日扶如秋鳴日養終王三才圖會云毛蟲三百六十而麒麟為之長北日離北日 中世紀二十三国合門 大百 ニハニー

不爱生蟲不践生草不奉居不,各行不久,解牢不

角角端有肉音中。鐘呂行中規矩遊必擇地詳而後處

死生惡 别 戲 遊 于野 或 云 麟 有 角 麒 相似而 無 用 至速製也 口發孤赤日炎駒白日索臭黑日角

**尚**能 班 神物、然世 常有之 應圖日生爲麒北爲麟與三才圖會爲 云屬凰 

北文,并就



獅子

後視 焼音

きつく

STAN A

スウッウ

另是目光如電吼聲如雷有那髯生者尾上其七大如十 像狗而頭大尾長,亦有青色者調頭鐵額鉤的銀牙用耳本網師為百戲長出西城狀如鹿面小也黃色亦如金色

古稍長則難馴矣其及極臭赤黑色 以承吹之羽毛粉落其毛八牛馬年乳中皆化成水與死 一切志魏武帝至白狼山見物如狸跳至獅子頭殺之 日走五百里為毛盛長怒則威在過喜則城在尾每 自制之者也 則自獸群易馬肯爾血拉鹿吞羅烈星多家其食物 後尼豹不敢食西域都之七日內取其未開目者調智之 高宗時你毘耶國默天識獸能擒獅多則御強猛悍又 **万圖會云東望山有解多神、獸也能觸那狀如年一角** おるにいいまれているれるのからのうというへ 災災災人 キャイッウ かいち

說文云神人以解馬遣黃帝市日何食何處日食蘑春豆 四足王者隸訟平則至 语 类

之臣亦無謂矣 也自焚文王服獬多冠而漢因之相沿至今動以喻就法 其言安誕不足信攻壓代五行四東志如麒麟獅子扶放 其罪疑者令觸之故法程有懈多冠之名 影廣角端史不絕書而解多無聞焉則世固未曾有此歐 五雜組云諸歌中獨懈多不一經見神羊之名見於神典經 原水澤秋冬, 處松有一云似鹿一角能别曲直阜陷治



そくたく

白睪

澤獸

ツッツュ

三丁圖會云東望山有澤歐一名白澤能言語王者右

明照路逐則至一昔黃帝巡行至東海此獸有言為時於 **配能人記其頭頂之處月黑掘下尽餘得之猶人** 細虎山獸君也狀如備而大 看物權人候而射之前既及目光即隨入地如白人 便而失古大如学生倒利頂短鼻鰮夜視一目成 百獸震恐立秋鹿始嘯仲冬鹿始交或云月量時乃入於地隨即掘之狀如一数炭之義原明聲如雷風從 云配不 大学物題月旬十 不用於受七月而生又云尾知便破能言 食狗則率狗乃甩之酒也聞羊角烟則走 下而國其首尾其極物 刊

横而空 懸之 甩躍而下沒會組上四足神经不能作勢終 其臭也尼五百歲則發百凡尼有威骨如乙字長一十五 能行惟胡馬不懼欄大亦然胡人射虎惟以二壮士蒙旨 爾推云淺色虎口號猶精白虎日禮等黑虎日隱音似鬼 教也心之不得下,則坐地上俄而遍體皆污怒玩此其至 腰非搜能食児勢無強弱也 後者射之見回則後者復然甩雖多可立盡也兩頭射之射思遊毛則入順毛則不入前者引馬走避而 小能脱兵又有以納布地及横起,道侧者九頭觸之 以有角月原蛸 華組云山民防鹿者有崖口飲鹿常曜人遊以巨進縱 雨傍破肉取之令人有威带之監官住無官則為 **厄害人歐而明鼠能制之智無大小也獅子騶遲駁黃** 古やかるの意というとうなるともありおとれるけ 一班屋尾皆震也中華馬見記則便獨下 世大を手が く増見其

△被日本紀欽明帝亦年騰臣巴 危膽 治小兒警癇疳狗等, 號問 **肥**骨許級用頭及頸骨色黃滑佳 小兒煎湯浴之群惡鬼去瘡亦 **枕府惡夢魔者出前足** 打室后水有用連跡帯の援甲季至底 利取皮 還就禄年中秀告公丁 進前開口欲暖巴提便忽申左手就其 ツアウィライ するろ 忽然不知所之 閂耳

說死云 詩食 雅僧食験職 數縣食易彩食歌歌食九 原足銀牙能食 原豹音如振鼓佩之耳以樂內本鄉及三小圖會云中曲山直較狀如馬白身黑尾一角 物食自死物見思的即發之一本細首耳狀似思白而黑文尾長太身太平則至不食多本細首耳狀似思白而黑文尾長太身太平則至不食多 死干 生平 赐 是也 買 語 新 書 與 詩三 才 圖會云 周文主 時 見 東 之 日行 当大きず ボラ 



彩色 此與 龍尾而柳歌 沒想能食粉准南子村合虎由中線海上有水粉的為雄凝過危 廣西南界有 安照異食死而文 黑日白粉皆自惜其毛米又四域有金級的文如金 豹皮不可精脏人人神驚豹胎至美為八珍之 念犯 山物有的制也廣志 机死首至豹死 有山水后本北



**漠** 

人得之能充佛牙佛骨以能便俗 尿能消鐵爲水其齒骨極堅以乃斧却碎落火亦不能 及竹骨地西其骨節強直中實少離其粪可為兵切下其 白西或云著白色象真犀月牛尾虎足多力能越食調 本鄉類似能而頭小脚果黑白殿文毛淺有尤澤或云黃

避邪屠世多畫製作學風 為坐後 以 你 展 類皮 避 温 凋 至 和 不 氣 圖 其 加 儿

中國鐵獸

日露鐵唐史玄吐火羅國際大數高 本鄉南方有獸角足大小狀如水牛一黑 如深食鐵而飲水糞可為力其利如鍋名

大調生一角老則有難能食, 應豹蛟龍銅鐵旗本綱針胡狗也胡地野失也似狗而黑身長七 へ亦畏え



本網校免生見吉山形四免雄色黃雌白食丹石銅鐵芒 吳主武庫、杂器皆盡扼得二死一、白一、黃腹中腎膽皆髓 人人人 NE CONTRACTOR

不能回其耳一軃其鼻大如臂下亚至地鼻端甚深 本網象交趾雲角及西域諸國野家至成群者立之長則節 足學其心而裂之應即死人 取論爲刻如玉如泥 五雜組云於免遇奮求達 九甲行則先移左足,即則以降人看地其頭不能 続急也皆入人室屋 黄帝殺之 大六尺許肉倍數牛目繼若灰四足如在無土 有灰白二色形體搖腹面目聽随大者。身長丈 唐韻樣狀如獅子食鹿豹及人 神典經日北方大荒中有獸吃人則疾治 スヤン さく 音 和名战位

身之力皆有、於鼻故傷之則死、耳後有沈薄如誠皮刺之 開倉中有小肉心能給針茶食物 象牙甘寒治諸鐵及雜物入內數大所物水諸物則四縣 酒而畏,如火獅子巴蛇殺,野家多設祝罪以陷之或埋象乳五歲始產六十年骨が足其性能人識吃過且甘蔗與 幾尺餘平交犯則有水中以胸相助與諸獸不同三年一 無之人則減解人言使家效效之制之以的左右前期問鞋於路以貫其足捕生家則以雌象為規而於獲之師而 亦死口內有食齒兩處出兩牙夾鼻雄者長六七尺雌者 中部大二十三国人民用 如命也 象元子信也凡是因望月放生品象聞雷聲則花發了 財領 生ごニナハ 飲水皆以是老文

五雜組云順人畜家加牛馬然騎以出入造都不看之人如以外人家皮焼灰敷金豬不合者愈 本網尾、狀似水牛猪首大腹卑脚其脚似象有三路黑色 寰宇記云象見傷則群 黨相扶將去南向跪拜。 象膽苦寒明月治相其膽造四時看在前左足夏在 者等急語象以故象即选大 潰也惟有獨象時為人 山則跪前足下山則跪後足穩不可言有賊所執 學於背上兩人 かかめはたかる路の時よるあまとえかいろうきる 一對坐宴飲者遇坊類必應行 害則穽而殺了 **場**伽 於書

明不可入落蓋指用文大而好角文細也郭璞謂羅旗其別屋沙犀即犀之存者止有一角在項文理細膩班白分一有異一有類異無表而額用短水犀皮有珠甲無珠吃一有異一有類異無表而額用短水犀皮有珠甲無珠吃 種又有,毛犀,似之毛犀,乃旄牛也 年角臟寒足陽明藥能解,一切諸毒中毒箭以犀角刺落 然如為了 於開之聚放放中有眼詞之果眼 県中有黃花 三年乃上品也花如椒豆班者大多高屋施黑無花 角銀成當以薄紙器干懷中蒸燥無熟搗之應手如粉犀角有黑白一種以黑者爲勝角炎又勝處逐其凡犀 治吐血衂血下血及疽惡症 一一一一有黑花者為倒透花中 復有花者為重秀 大人自己ラミト

天則追神破水入水水開三大置屋上高島不敢集夜人氣大則船上之角經千成長且統白星徹端能出氣運人氣 今被犀角從遲羅柬埔寨多將來允.長一尺四五寸其忧 △按宇無加布留俗用,一角一字,阿蘭陀市舶偶來而爲 竟外面有筋晶晶如竿数至,末一二尺,細尖而筋亦如官物,尋常難得其長,於七尺周三四寸色似象牙而微 視有光夜露不漏入藥至神影 ますうきないさいかとあえていけんの何とをするつくって ころ そうこう 一角 このさ 通天者。平 宇無加布留 巴阿多

之微曲斜也內有空吃其定徑四分許價最賣改 者尽餘破之如竹有未理外向無節見其全躰則大風 犀角充之其白犀角從夾趾來随年提其色白不潤

念怒此皆希世之珍 寒尾 其色加金冬月暖氣龍火 · 塵屋為替梳带胯塵不近身 辟皇者是夏月能清皇奉 獨於尾為帶人



**松牛** 竹葉

本網路牛、熊井野牛也居深山中状及色尾俱同姓生

帽之以外的如属故曰毛犀角甚長而甚黑相間 小而發大有童千斤者其體多長毛其尾可為姓

大百 テラー

本綱牦牛乃野牛也人多畜養之狀如水牛體長多力能 沙王可為審 西青黄與死同党性皆臨人表手企鹽吸之其角如牛而大肉重数千介又名、遊牛 形似牛竈脚動毛其皮甚軟脂可燃燈一名潜牛 能辯也角之 奇蓋來之角勝千雀而惟之毛尾勝于姓 出大月氏國今月割取內明日其創即復合也 如牛而角有教如鹿茸 ~花班皆類山星而無 粟紋其理似竹 华牛前 ージュウ 撒牛。 编牛

載重迅行如飛性至粗梗開膝尾背胡下皆有黑毛長足 本網野豬有深山形如豬姐腹小脚長毛色褐或黃作意 許其尾最長大如外亦自愛護草木鈎之則止而不動分 内井平治·颠福補別。眉盆五臟食思見五时其內赤如馬 云能掠松脂曳沙石途身以樂天也最害田松亦啖吃虺 行开出口外如象天其肉有至二二百斤者能與鬼間或 ロセスことし回転込む日 被野牛自中華來然肥州長崎偶有之不 才圖會云天子車在憲以准牛尾馬之 以爲機相毛雜自色者以西流紅色 八惟敢射最後者若射出前者則散走傷人 わのもく マトチイ 之俗宗此

其皮為悉食其肉云如家馬肉但落地 不推破如為流 **闵食之滕家雜牝者肉更美** 則大然然直還進對合與人皮勝負放歷之猛一里 田所則不復近也 如為職人被傷去時人詈謂汝卑怯者盡還不怒則肯毛起如針頭短不能顧左右觸牙者無 出省南以山猪而小善害田木惟以 すさ そうのをとつとけなってるものわりとう ったいき

曼不 先或以其皮為華其內群大方毒 激去如矢射人自爲光生而母也人取其刺毛以爲替今 **棘量長近尺粗如節其狀似并及帽刺白本而黑端怒則** 本細家猪源山中有之多者成群島稼狀如猪而頂春有 人核山馬皮自中華多來其文比, 鹿鹿 等零厚的肌不 最多以作表及義為下品 北地有歐狀如馬西青名日騎蘇此亦野馬類也 一大大复奏言广 やまから 俗云也未



は、

照雄

雄

和名久萬

本綱熊生山谷如大不而堅目人足黑色性輕捷 · 不食機則哉其掌故其美在掌調之能踏其行 肥時皮厚節等每外木引氣或墮地自快俗呼跃應冬月 傷出完化之至是即然也性惡鹽食之即死又云能居 統物及傷殘補者置此物于九則合心 自死或為棘刺的 能勝苦寒、治時氣熱盛變爲善見祖者昌門久痢心痛治 高木見入則顛倒自找于地冬如八九春乃出春 數千里必有路伏之 用發 癇寒 一般 表情心平 肝 明月 地黄 擊樹呼為子路則起不呼則不動也 所在石嚴枯木謂之能語甘 ヒヨン

腾春,近首夏在腹秋,在左足冬在右足。熊腾多,偽以於杜 試之以淨水一器塵幕其上投膽米許則是塵豁然而開訴點水中運轉如飛者具餘亦轉但緩爾之具者善學塵 △按能在深山中出於松前者最多全體黑而胸上有自 中世紀三十回風る日 逃去追而犯之山民胃其狀能脱于死, 原眉公松发云熊得人軟撥人唯若腋今笑人作古纸 毛脱兀希有之大能也凡能膽春夏則瘦小黑色带 近頂於津輕山中浦一大熊其掌徑三尺九一尺許 義兵 面血以爲快人屏氣陽乃棄去 還視之再三人蘇然起 容易以自手机出故人用能掌置臨産傍亦取安產之 秋冬則肥大而深黑色也取之有數品鐵砲擊取者陷 則能若不然則挫刀錦其強勢不可敵也其生子也甚 毛如個月俗稱月輪常以手掩之爛人窺其月輪刺之 れためものちまのうつかりしてものなるかでき 文 映真 是三十八

水泥三万园食

ア語教

雅,還 数的作者 轉份生補 亦爲 在為一歲 之下, 養地 體全 線然不能運轉且亦黑色而不 一線黃黑光色其味苦樂 光味苦风 **袁水**颗

其無白色者最珍 濃煎馬膏盛件食晒 能膳膜有八重穿取其膽肉盛身內造成者難 又有墨與油和煎 造泥障坐極及勒袋等賞之正黑色美亞 深 紙 爲 長別 用 熊 骨 黃 桶 だ問如動材, 南 免 而 推 扁 五 倍

植=

熊碑育

ヒイ

本綱罷似熊而大色黄白其頭長脚高猛憨多力能核 北教之物居到易故書以不二心, 之臣 譬之 木馬亦良之遇人則人立而攫之故俗呼爲人能蓋能能 本網態似能而小色黃赤或叶爲赤能蓋能 魁三種一類也有墨也小而色黃亦有雅也白



磨羊

かときら

羚羊

リンヤン

可謂霊也故字從靈角有其掛浪其角極堅能碎金剛石又有一角者常獨棲懸角於木枝不着地而夜宿以遠害 金剛石出的放狀如然石英百歲不消物莫能學惟為羊

角扣之即自然水洋也又類骨傷之佛开物亦不能破用 アルラミラミーハ

中古天ニナ河回命日

此角擊之即碎皆相畏耳其皮以作座際 角藏寒或入肝經甚捷等屬水而同氣相求也明自治 **背鸡角繁殖的骨免蛇蟲毒** 見驚癇大人中風搐搦等肝際之病又能噎塞不通

按塵羊似年及鹿而灰青色腹白微黃眼界大也於吉 育共展亦如鹿牙 投諸草及京子上食種葉竹嫩葉蓟葉而不多食故難 野山中植之為養而不食數肉等未知常所好食者試 を立 なるなんとこかできのうなり目わられるなる。数

有城路用其角偽教年一名输 身似驅角似羚羊但稍大而節跛慢耳尾似馬

约之是人與人立而是

硬其內頗肥有大小二種大者角盤環內至百斤 前龍神戲 澗 The state of the s 半野花故在 器有部節亦缺大,不入藥用邊為姦橋其皮野於好為似幾年而色青人如牛馬歸至死 生艺 馬身年尾頭側而長高傲而 似我 角夏至則解大如小馬普質 密利迦 而俗称行公名 凝

1 獸王孝則白鹿見 歌自能樂性六十年必懷 弱于角下 居則環角外向以防害以則口朝尾一生常及數北性喜食龜能別良草, 著又五百 奇壮制高,水竟罹就或入陷穿地人以鹿角根及胎鹿皮或股地放弃, 門力甚强 如捉兩角相推則人難勝捉片角所殺謂之照射性怖人不審不能如被逐遊 所殺謂之 又真好機 復私人改可在載五而角班魚懷珠而緣然吃人 敬馬 白又五百歲爲玄端底圖云鹿者雜盖 俏 鐵龍焚火狀似松明 丽 ていったる後のなるかかられなるくためんでいっとうこん 毛雜詩白色多六 弱于角下 班狼紫色行则 U 朝尾閣以通 督府 最頻又出用随食穀 食則相北 閣以通督脉 太吉子來。竟為父 人 如 食 是 其 以 後 足 用制用地 则有 子 间 仙

在其 强 要 表 为 故 强 要 表 为 故 强 多 毒 之 物 故 **應用訊溫生用則談熟行血消腫降邪熟用則益腎補虛** 鹿肉川温神中、盆氣力、強五 中華民二十国島 角初生相似表開華故然矣長二三寸不失不堅者為被鹿耳即乃俗云袋角革字鎮生俗以為薑菌之字鹿有不可以與與多蟲類藥不及也 強精流血 有远於此者其補益於人又豈有過於此物子 老成為不過兩月之久其發生之性難草木易生者未良以後是鹿尾為之本州必讀云鹿角初生爲其至坚 新新角初生房和城市 用令云冬至康用解夏至 能别良草的意水若甘草藤茂著草不良他草乃仙 四五寸形如分岐馬鞍並端如瑪 溫北節眉生精補隨養血益陽沿一切虚損蓋古 物放其肉角有盗然人無損凶檢多食 **大東
ミニー** 立臟九月 月不可食 恐 紅 王破

小而肌不濃也氏湿羅東埔寨。咬噌吧太泥太完等西在被鹿皮作華以作。鼓勒觀察等其用最多但後鹿皮蓮鹿皮 布一切漏磨燒灰 机猪脂納文 鹿角看同形補中益氣治腰桶吐血下血婦人血閉無至 度 布一切漏磨照近水鬼愈乃止 青淡成 鲸骨削成 海色 州 青淡成 鲸骨削成 海色 州 日取出入朱 和調作珠形以 質珊瑚又 欲, 青色 郎用, 緑 流水浸三日刷海北土每角一介用精實子一兩桑白者作法前武醫新鹿角三對每對各長一寸截之取長 者懷雄安胎久服輕身延车 則添熟湯外切添日足取出角以脆爲度削去黑皮蓮 加曬乾碌爲未名鹿庸也 以鹿骨品爲屑浸醋四五日用其醋煮熟之半 入鐵鍋水煮三畫夜慢火不可少停水少 其餘干鍋中水慢火再熬

南夷每年所來鹿皮野馬皮鹿皮等大約二十余方 有為鹿喜山而属陽故夏至解角農喜澤而属陰故冬至本網糜海歲間最多千百為群多北少年乃鹿屬也出者 目今獵人多不 以暹羅應魔之皮爲最上其野馬皮肌厚塵頭用息取 是二十四日 水似鹿而色青黑大如小牛肉蹄目下有二一家多 屬陰效治腰膝不仁補一 小分别往往以應為鹿 又名茶首机本網似鹿前後有頭一頭魔之 華角補醫左臀血液不足者宜之鹿之 華角補醫左臀血液不足者宜之 レーニュー かかしつ

本細鹿山中多有之乃塵類也似塵面 辟。以置情吊中能之歲久和巴不說又以拂氈, △按禮点 一方圖台云塵似鹿而人群鹿随之皆視塵所 呼目為高個級皆随

邊有長牙好閩南人往往食其肉然堅較不及產家 色豹抑脚為而力勁善跳越其行草恭但有, 者日應首古語云四足之美有應是也更生整理也 用意黑色大者不過二三十九雄者有死出口外其皮細 歌勝大鹿皮 夏月毛选而皮厚冬月毛多而皮源也其大 いき大二十二四十二 調應章秋冬居山春宣各馬澤淺堂中多有之似鹿而小無 種有。銀麂白色 大百 とごう 爲第一無出其方者但皮多了傷事 種有紅鹿紅色 一種應点 チャン俗云美山利 和名人一へ加

古今注云鹿有角不能觸塵有牙不能強 者多性法不知所為 本綱磨似塵而小,黑色故名香塵,陝西益州雅州秦州山,西 三方屬會云塵風之性怯。飲水見影無不敬馬奔故人食其心 香脯入香門內急痛自以礼剔出看屎溺中覆之常在 北者香佳出東南者次之山谷在之常食有葉及光其香 正在陰莖前及內別有膜袋要之夏月食此熟多至寒 一校度宣及目達羅來名美止里或稱太帝禮阿比者乎以爲 不是这三十二年 種有銀產章白色云玉者刑副主理則出之 戴金不敢美 為最上 レアト 射父香蘑 故字公身 莫訶婆伽哲

子分作三四子訓取血膜雜以餘物以四足膝皮而貨之 京是了屋。<br />
退有屋。<br />
退角魔影。<br />
開告颠簸<br />
震知,身珍也今所渡底对香 過國林則爪果皆不實今人以皮膜聚之多偽児真香 元别祭其香就勢而死, 摘拱,四足, 据其腑其自别此, 产 屍不移人以是機之其性經受其臍為人逐急即投資 △被三十圖會云廣如小鹿有原豹之文今商汝山中多 開香音温時惡氣邪鬼温瘧養癇心腹暴痛痞滿佩之 難得價同明珠其香聚處遠近草木不生或焦其也節杏 打仗地 一一片毛共在東中者為勝今人以此說皮思香瑜 二匹默之關白秀古公 置於問席三惡夢鎮心麥神廣香不可如是有自盡人 拿七月泉州湖南**賈納屋助左衛門到**名宋國還得應 群也字彙亦日有完豹文益黑色有豹文者乎文禄三 お行ううれこ、短尾

八錢一種無皮膜如煉粉者名月傳染麝香共亦黑西而難明大格腑麝香為最上有皮膜是之一節重自五錢的 皇南者為上東京者爲次福州南京又次之有景爲數品 有就者有濕者其香亦有黑同相傳鯨屎或朽木為未 本網靈雅在南方山谷狀如雞其文如、金錢豹有影 京府與大粉和合著為中品真所接座者名所傳源具 此明<u>盛</u> 一時是經過月夜東斯令手傳染。取下一時 位響集云是佛前校廣香見于攝真實經,一一記法庭火無火其香不發著真也 北上自愛而生故食之者不如其陰養物皆香如海 少經若真心 リノメウ ちゃうると悪理 俗云塵新香植

**虎面柔毛而利齒以尾長腰短 乔相似** △按靈猫俗云麝咬咖吧及天竺有之似猫大尾戲絕有 本網猶其名自此捕鼠小獸也有黃黑白駁數色裡臭 一乳數子值有自食之者俗傳化相無生但以所為精智 日子とはよっていると 具臘國有應射香水井水氣似塵臍香 一種有應財香風雕新 一下國風首尾者與虎同 一大人の一人 一種有處香水太明一般志云 ミアウ和の一种一日島 好 其多也兩月而 苗 · 卡 長 成 如 秦 者相為

△按稍春出與光秋化與生而乳大抵春秋二度生子秋万寶全書云描純黃純白紅黑诸佳 求之亦子此典以雞子祝電而抱鄰者相同俱理之不可 或生葱般與中的遺出 引作物獎相風然事 作者也獨有病以烏藥水。难之甚良也傳清新醉雅死鄉 數次則多或用半覆貓於電前以制等頂擊土、祝電神前 刀生城重四十两川離北能有九十有余年老出梅有經三旬始自食飯其吸乳之間與關智安補越尽過一子多難可性畏寒也凡六十月而産生一七月始開眼 福愛教不欲此其肉止殺無耳不如,備皆鼠也 排背生則放光或哉,油,者是當為怕之表也凡犬每疾 於 為 從 者相傳統黃亦毛者多作妖惟於 腊室以手逆 游龜人耳滴人之即出取尿法以薑或蒜擦牙鱼 まするちまっていありのうなのないといいといいという 馬換もヨ

上也可易雅組云描洗面過耳則客至其黑格勝 一十圖會云猫耳經捕鼠後則有飲如雖如虎食 印き天三十二国国命目 免病施用烏藥或生硫黃汁或鰊魚泥鱗天数子告· 則之應則耳飲落往往試之 頭引上之露胸儿者不治如爱則灸尾根立愈描食物 冷又万川胡椒木為水猫雖若其辛味能愈堪都但我 有斑如躯虎而尖頭方。口盖食蟲犀果實其肉不 如猶可圓頭大尾善飄難時其氣臭肉不可食 **\* 他大小如孤名雜畫黑有班其足赌其** 少火反 是公里大 たぬき リイ **数**布 大

△按裡有嚴強心,於惟與礼同常寬土九出為食果殼及脚短而走不速登樹甚速其九夏則與卑下冬則與高人被裡有嚴種而淡黑色肯文如八字者名八文字種皆 又靈貓一年 独之 屬也 紀所又登州島上有海狸與頂而れ 似 新狸而 他小黄班色是 澤中食 殿風及草根 雅內甘平治寿及鼠獲作炭雕不過三類甚妙九食裡可 食百果冬月極肥其肉藏糟珍品又推留之風帖状不玉面雞 呈鄉 南方間有之白面而尾似生事上樹木 臭可食 魚尾也 或入山家生爐邊向火乘暖則陰囊症延廣大於身 雞門與猫同屬故名之野猫或鼓腹自樂調之 但腹部 似。原理是有果白歲文相關其及可供發領 人するてはいるとなるとれてくれまれるれる

フランリイ

うぜたねら

風安

風生獸若編 加世人、奴木

鐵擊其頭破得風復起惟用石菖浦塞 △被屈程智南山林中多有而末,**期在于**本朝 亦淡驚陸香畫則避伏不動如槽夜則因風騰罹其德一道有青色廣寸計長三四分其尿如乳汁其性食物 無其色青黃而黑其文如豹或云一身無毛惟自真至 風種大如鄉如機其狀如樣機而小其目亦其尾短 腦乃死。 超擊之條然死矣以口 回風須見復治惟確其如為飛空中人綱得之見入則如羞而四頭至 一云刀所不入火数不無打之 人見大川如着而 四頭

で大角を言い

口生という回の日

**凡孤魅之狀見人或叉手有禮或被揖無** 謂之於白共毛皮可為愛机死則首丘孤善聽水或云私黑白三種白色者尤稀尾有白錢文者亦佳其脫毛絕白 用買蓋妖獸鬼所乘也有三德其色中和小前大後有黃 見真形犀角電光机不敢歸 珠或云狐至百歲禮北斗緣為男婦以或人 北方最多一个江南不有之江東無之 或云流魅畏粉千年老机以千年枯木燃粉 不可以合類故机字從孤常疑審聽故捕着多 月伏于北夜出寫食聲如嬰兒氣極

和膽火之 或裸形見人也 机肉甘溫 に出いていている 荷社兵人建利荷面而条孤其所条者位異干他似克器相傳孤者倉稻萬之神使也天下孤悉条壮洛之稍壽經數百歲者多而皆稱人間之俗名如以和原九郎被本朝孤諸國有之唯何激對此四國無之耳凡孤多 慶拜九十川化局人以打陳眉或人被仇不能詢及好 迫則必屁其氣惡臭而大亦不能远之將爲妖必敬嚴 小旦飯油製物 孤忠則聲如見啼 言則聲如亞敵性畏大若大逐之差 置方下含之全人不弊 视魅其邪氣入肩肠皮膚間必有塊診其脉浮沉不 解酒毒以机血清泰米麥門冬陰乾飲時以一九 治人平死離机温水研灌入喉 治療亦補虛損及五臟形氣食個門去首贈 ますったからるようのちれてのあって、数のので 大真を 即活移府者

三才圖會云旅古怪婦所化其名日紫善聽水河水合時 聽水下水無聲乃行 定其拇指多震也能察之者刺火誠則去或先疑似之 他展取 將然不動不 月逃到盡 臟腑後死此乃首丘之 魅去平愈其固約人亦可愧也又能子此如有人生。部 間煎檢業令服之机然者不過吃具病者雖嫌臭味而 倍泰成一歲之后以爲玉藻之障碑即令玉藻持能祝 相傳近衛帝有侍女名玉藻會帝不豫醫療無效使 厚息也自,此于今有,机魅人,則以一家之符置間信乃 亦雖時果而, 她死之越相同共机些日至子孫永宜謝 形振急处隱花山殿,寒興,中气被逐得兇矣能勢何某 孤有花山家能勢家之二派相傳云 往昔有孤将老狗 玉藻怖損幣而去化爲白机入下野那頂野害人多於

女中記云祖五十歲能變化百歲爲美女為神巫爲文夫皇靈龜遠江縣自机張钱甲斐獻自祖皆以爲祥瑞元明天皇跡御伊賀獻黑礼詞五丹波默黑礼元正天 私托於人也強氣者則不能托蓋邪氣乘虚入之謂也子也然不為大害南方推多為魅,也然如我心光之女以或男何也日机陰類也得陽仍成故雖社和心光之女以或男愁矣其魅人者多取人精氣以成內丹然則其不魅婦人, 往替之亦猶領南人與地共處也机千歲始與天通不為 與女子文接千歲能知千里外事即與天通為天礼 五雜組云寫晉燕遊之極孤魅最多然亦不爲惠北人往 四夷來貢周成王時當有之 二十屬會云北山有黑孤即神獸也王者能致天平則見 自門面のようだがい 是使義統仁浦廣常仁総驅之机又化石報生石是地 往來止其始行也始止也皆窺見机往來為的 以信州部訪湖水冬月水合而人馬行水上春水湖解 一文次長を上て

班一一一月勿,件起自身寫則安 病人言語有意此乃勝去之表也既解去時忽倒以前 **馬類祖譜語有異耳以咒術靈符養之** 

說文和文 **一颗故字從** 

其非好 雕乃耳龍也故見人乃知趨走 可為 是以竹 叫醒已 而復 我故人好睡者謂之格 睡又言可為 是服 用伏夜 出捕食 蟲物 出則 權 隨之其性好睡人本網絡生 山野間狀 如狸 頭銳 鼻尖 班 色其毛深厚温滑 山被月本紀推古帝 五十陸與有務化人以歌之

香者足其師风頭所指其耳藍見人乃走無足短毛失家本獨獨山野間完居狀似小獨視形體肥而行跳其足踏 加炭ミナ副会員 美益東人 甘歌 治水服义不瘥死死者作淡食下水大地野獸 頭迎尾毛一道黑能孔地食蟲蟻风果其肉帶土氣 会シミト 和名美



本綱豹。處處山中有之 平月今云九月豹乃祭獸可謂才矣故字從才不祥其氣臊臭可惡也傳為為犹之舅見狗甎跪亦相制 運电 氣血 元,世祖有足疾坂以爲榜人 废物群行尼·亦畏之喜食军其聲如犬人惡之以爲引悲長尾其體細瘦而健益其毛 黃褐色而髮影其牙如錐而 △按疑此機能之馬爭雅應見 義務甚暖冬月遠行用其皮包肉食數月猶温彼土亦珍木間也又蜀川西有玄狗大如狗黑也尾亦如狗其皮作 中茂三十一回る日 文於領 长三十八 很屬也似狗而與白前緣後高 やまいの 未俗云如如

頰點 高前廣後脚不甚高能食雞鸭鼠物其色雜黃黑本網狼處處有之新屬也吃居形大如大而銳頭失家白 极升佩之辟邪惡氣 之甚於狼然似狗而以足有踏如狼足爲異山行人怖 有意灰色者其聲能大能小能作見啼以魅人其久鸣 故鸣則後家皆沸 很喉唇治噎病川蘇 **清文浴船腦制置是進退兩鬼如袋所以废胡賣尾進退兩鬼**面卷為降焰直上不斜其性毒 直上不針其性善 狼毛 保和加名 子牡

複皮暖人碎邪惡氣 過之不時入村落編取小兒街之而趨豺凡遇一獸逐之 五雜組云江南多豺鹿江北多狼狼雖猛不如鹿而含養鄉火繩也很見入屍必跳超其上尿之而後食之機轉倒則盛食稱之送狼級於鄉民不放行山野人常鄉之氣則遠避去夜有行人跳越其首上數回人如恐 雖數畫夜不舍必得而後已故應豹常以比君子而豺狼 △按二物相依賴者歐與強強則 鼠戰與水母 門魚 無現不行狼亦無狼不行老祖親 鼠戰與水母門魚 無現不行狼亦無狼不行老祖離則進退不得狼狼 復前二足長後二足短狼前二足短後二足長狼 機若欲獵則深匿不出四趾有踏而能涉水或與砲火被狼看是出山家竊食鳥獸及人物秋冬尤居性能知 口出という回る日 小人也 **粮前二足長後二足短** 月底 で比例を記し 古の中山尾龍を何ないのけらいないはいれ 復尾數為馬胸前院那氣令馬不**警**  有蹊走速如飛所觸者傷人面手足 吸开上下各二如風升的如斗的眼图脚五尺許有自黑赤皂彪班之数品尾如斗 一四年和州吉野郡山中有歐狀似 四年和州吉野郡山 京師有物



免以流鳥 龍遊以旱馬兔熒惑星不明則维生兔 不經文就 免目不勝而瞭然 職躬免者明月之精政居為捷善走战雄家而孕五月而 些子核戀發 本網光處處有之 其美有干益氣止渴去,見處豆本 五大而統上唇就而無脾長髮而前足 似冤而大青色首與冤同足 阿良, 又催生神藥和 凉血活血催生 爲食品之上味大如雅毛 舍迎楚書 知,是 複形如量而

本網水桶江湖多有之狀似小机而毛色青里花及紫戲 傳燈銀云是渡川則浮馬渡及年象徹後截流,短也每難熟脈不明眼黑睛瞭然 宋文云王者德盛則亦是見王者敬老老則白是見然今 每白兒有之北國之是白者多種越後兒者的小而要自 者極點據挾酒服 兔毛敗筆 燒 灰治小便不通及産雞死 人 人 照 治 海 產及 胞衣 不 出 餘 血 徐心 版 刺 然 死 可爱每食蔬穀而能剔尋常之兔性枝而難剔 △梅晃善走如是,而登山則愈遠下山則稍是所以前足 かとくことを見合う わまゆりかくきるもちとからうちいの多代が移るきる 治、難產及胞衣不出餘血搶心脹刺然死 一、头更长三八 シュイタ かいりも 别常宇曾今 之政管别云

死旗飲酒而斃是物之性也今漁舟往往,剔畜使之捕魚萬巢如風也正月十月梅雨祭魚知,報本及始也能食鹽尾長三尺餘水后食魚能和水信為允料人以在原旱如 似為層如人群長尾四足俱短頭與身尾皆編大指泉與 時以絕擊取之性捷勁开堅故圖犬却突殺犬或云光 後馬雌故云後鳴而懶假 品願之大者頸如馬身似騙 塩或云 復賴 無雌以

本網海機生海中似類而大如大脚下有皮如肝梅毛着 水不清頭如馬自腰以下似漏端其毛似機大者五六十 湖猶能毛起 **厂**这可言。食又有海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風 中世天三十国国命日 頭面至有類北應而耳小眼大,有利齒背身毛細密而一枝海獺處處有海中,狀默與魚相半者其大者六七大 乃触之發溪湖瀬乃難之緩則可矣于恐俗說也 上區更然 與愛成獨故 楓的下示有肉白又點。變成領但鄉蒙 圓點變者口扁也以鄉絕群鄉則海魚若謂江西 で人自見さら フタうそ 重出千後 即是此云一多死也 川衡海類山狼 さ一種有之

短微赤立器色美雨暑末黑似手是以下腹大肥尾 管有尾長二丁許似龜尾而黑灰尾有醫黑色幾有五 足出看以上於水面則似歐也欲潜流則空伸之 近而前一寸計處有黑刺人欲之行則開旗之

山旗。

戰皆避去其陰莖以為補助要藥然不戴形狀 一名神勉出廣州其性注意山中有此物凡北



海麂

阿之加

也但本草調頭如馬者為耳 · 一清游甚速而冀神 好服上,易上,解睡谁

**△按腽肭風州松前海中有之大者二三尺全體魚類而** 中台民三十四回面日 有毛乃此魚與獸羊者矣頭似猫而口尖有眼鼻而 洲 甘美 惟熟油為屋油耳西國處處亦有之其聲零似 如言於字蓋海獺海鹿一物 車以備考合 取死止有,小孔其齒上一,行下二行相及長<u>葱</u> 腿肭脐諸部區多女直國撒馬兒华朝鮮突厥國 似為而無前兩足時其外野日臍者連漸更 如三佛齊國南海亦有之毛色似礼尾 要素、我をいかって行し、ちろれのうとうしたはるときら 神一五 野氣 暖腰 ジョラミー ろうかと 滕文治、紫在調丧 骨豹 阿察勃他 胡人呼り 三字同

部人外界有無别之其外界長四五寸大如小指 陰軍馬直足而無前足者未見生者應見之誤也有生化難兩肠有難健而黑色死似足然此難而非足本章 諸註 黑色性好趣眠工人以小者最美貨之五六月生子世 時沒海上食 尾有被如 金魚尾而黑色箭各有五城其表中間有 願蓋外野連臍取之 流亦不然矣凡為 至死以以外性大温也其小者名 其肉暖腰足松前人以為美饌

胡橮

△被蝦夷海中有水豹大四五尺灰白色有豹文彩皮販水豹者是也 本網豹有水陸二種而海中豹名水豹文選西京賦謂超 按胡檀松前海中有之形色氣味共似,温的歐而大也 日生みこれの間代日 本草所謂海梅祖 於 本草所謂海極道於一類千蓋海極腽肭何茂悉平胡但以齒辨之 雕腳,下齒二行好服常暖放水上,亦亦也 干松前其及薄毛短而不起用 **檳之四種同類異物也情以圖酌人賞之故以胡慎為** 乙温的默 支本 ころう まるこう 我をいうのはすれるとのきなりなりなりなんろうん あるり 和名阿左良之 ちらけるち

公人人食魚或出島奔走,疾如張大如野猪而强起不合放機尼 蝦夷島東北海中有島名雅尼島此物多有之 其矣無比之者價最貴重也其全體無見生者人以及 ·三日布 △按此派叛夷海中有之大四五尺黑色所謂木杨之屬也林的鬼 左右摩之無順逆有黑中白毛火灾者為官家之 熊摩泥然不上品 毛短陳其皮薄不堪馬嗎止馬毛履 らっと 正字未許

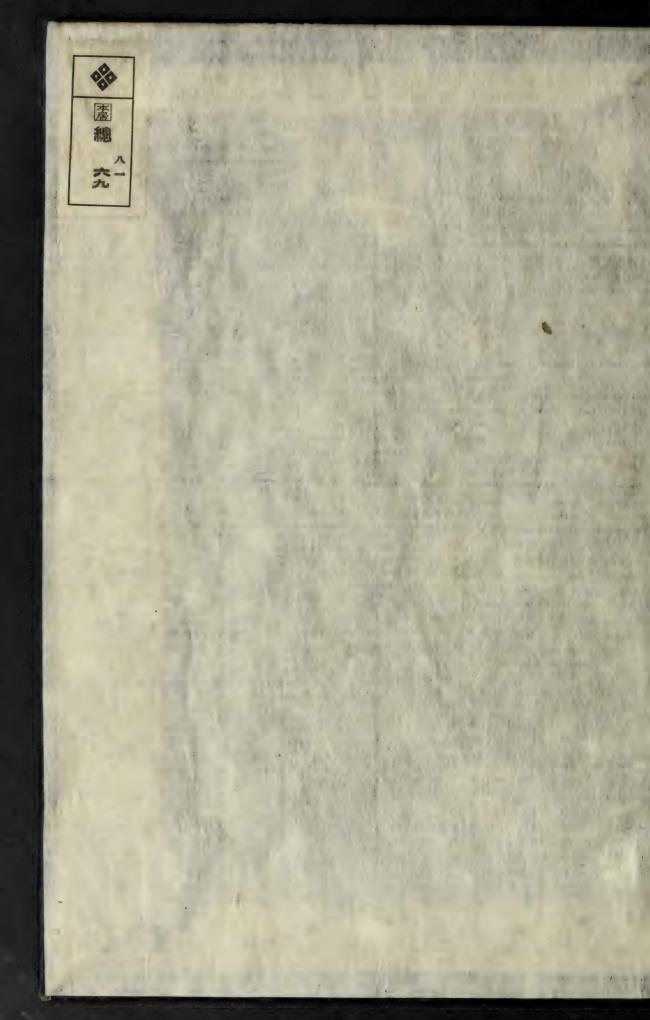





鼠類



AE 4 182

殿殿 永 解於

卷之三十九

令 を 第 三 十 九 第 三 十 九 之 四 十 月 録

猬紧貂 卷之四 蒙領 いける

中意にする自 なんても 時かかかろう 角はの 馬頁在領目录 此战 牙をで

未活三万国命 左門本、カー大 STATE OF THE PARTY : . "3 

過會卷第三十九 攝陽 城醫法橋寺島良安前順 漏

胸風其類頭繁形似冤而小青黑色有四的丽無手長

路眼前几四後几五尾文如熱而無毛長與身等五臟

華瞻在肝之短葉間大如黄豆正白色貼而

七子魚食門

首鼠 雕鼠 老鼠

商腹尾之形 和名爾貝美

事為三良其整循,即即**施**風壽 具類メラミトし

中美にナ副会

風神 即外野也似神文人為一人一門以外野也以有文本人,有其為馬夾狗夾猫咬成著者,燒土人,其一時一門外野也以有文人,有於正明端中人,其一門一門外野也以有文人,有於正明端中人,其一門一門,以有人,有人,其一時, 多疑出九不具惠州、旗民取 應往寺帝墨部時見しる一年下上帝間後塵則有故風豫知人之科學遷居每夜與床上帝間後塵則有 瘦入 無奈之何也唯用死術宜 音者風妖也又 時風先移 おかかいるのねとってきまうとういりのかられる え、ヨーナ 一獨院正明 端牛七夕十二 海清人及牛馬而晝夜 西路鄉組云人 下四陽雜組云人夜 禁有小毒食

**風糞有毒養小鳥之解誤久食** 山き大上すり回数回す 京文·凡鼠屎尿損網紙以可知 尽運新小刀表安於醋桶上得醋氣一宿刮去之則如 務用生草弱水煉墨風水 鼠咬肝胡椒末傳之 瓦載五雜組則和漢共然矣之四風非此聽也 形勢勝大家風之點乞丐出市性使之 切尾端傳派生養之豫令飢每教之 形狀不與家鼠而別種也在田野翁 非老鼠颜色者而自一種也故往往見小 又民質矣がにいし きろりずる 島皆死文婦協議器目

次 余 第 二 題見正月食自 多人以爲福祥且謂大黑天使一會有之者多出 と月本、オーノニーナ 為風濃小孔下血者皆此前 桶食人及牛馬等皮層 のらい あえくらんでは日日 ツインきて 和名阿夫 和名乃良於

不納尚 随似軍小即今地風也 △按嗣随大不過二十一雖老不敢 法大而甚進兵每 一分而行以爲,風妖者即此也 其端與本遊人被本網遊題小風也相插而行也禁紀及群風動 日きたことの見る日 獎,痛或謂與龍即家鼠子出窠可二十月故名之者亦能關或謂與龍即家鼠子出窜,可二十月故名之者亦 非也家鼠之赤子背大於鮑龍 頭竊食米糠俗以爲際與制題 民質 きっとけん つれる 而甚進兵每出意 者 私 表 強 建 也 。 題觸話篇音 和名豆 良林古



それなす 殿部

創果

本網熊鼠前僕大加掌其文如豹漠武帝會發得以問終

核廣博物志云空買收治爾雅學孝縣為局世祖與百官 知攸對日名殿問何以知之攸日見爾雅部察視書如 大台明得風身如豹文淡有光澤世祖異之問屋臣草 以爲殿鼠而城之毒若虚日此說文所謂嚴鼠粉文而其言又辛怡諫爲職方有異鼠豹首思順大如墨怡諫 形小一座敬服

下 調水鼠似鼠而小食菱菱魚鰕或云小魚小蟹所化也 所爲矣一異也 失馬平月彼島鼠多而食礼茶故無敢作圃是海中之 者問集云安負比豫州夫野保浦有島名黑島離人家名 一里許有漁人心性碎大工一日網數百之量而風智 小仓水草魚鰕 りまた。こうの回合計 却寒食之己熟 於歐水風也有溪澗狀小巴稍白或灰黃赤斑而善走 東方朔云生北荒積水下皮毛甚至可為作取之 一、見質にいまけれ

即家名火流布 本網火鼠出西域及南海火州其山有野火春夏生 李耀龍 卷名有班文 死鼠産干中甚大其毛及草木之皮皆可織布污則差 被近顷有三色鼠常色有白與材班以爲珍物或有於 サントナー、能音含 いつばすし 火流布假设

成偽者但如殿鼠豹文者未聞出于本朝



## 盤鼠

風見人來必到魔以走二 默非急盗當也為其得古門 個麼頭目毛色行似完而几足似風力 毛亦長其端有毛一趾數足止即慶仇 云北方有歐名麼食得甘草必趨以遺蛩蛩野聽 前足位丁計後日

還之際非悉二殿也爲假足也強強叩邓青色似為獸也 **進起 似** 這 關而 小 獸 也

中族に十一國一面 李綱首陽山西南島與風同元其為日籍狀如 家谁而黃黑色其風日離如家鼠而也小盖星 短鳥居此外,展居此內圖見山禽部 マヨ見類とデミトル



月則死月令季春田鼠化爲智外月智爲風是二物交化 長五六分而下情短眼無匪耳無珥而敗手脚冠五指核殿狀似鼠而肥毛帶亦獨色頸短似野猪其鼻硬自 殿 我如鼠而大脚短尾長寸許月極小 項最短其身 席香描 對之名 兩 我 近 也 來 於 外 國 惟 有 長 崎 未 肯居但手大格於脚常在地中用手掘工用電機行 高月黑色尖鬼地盆浴浴外地中一一行能產工成分見 一種也 くろろとち 田鼠 别有名 美種 隱鼠

本網隱鼠在山林中 而歐類非風之傷大如水牛形以肾 核能能の観さ 今俗用殿手撥亦與治者有所以也乎 音則進去早朝魔機王風從後福問從明穿追則窮迫 認情路時你食姓別,杜礎為之何樹根為之枯,馬間人 出外見日光即不敢動意死又良海鼠 濕不能透 土機算答刺不花〇本網生西番山澤間心土 爲原形如願夷人掘取食之其皮可為思之也 類而大者生西域 かくれずし 足到 魖鼠 偃鼠

田害殿小居田而殿大居山也又專食山豆根阪其一黄色善鳴能人立交前兩足而舞好食栗豆與殿庫里本細廂鼠似鼠而大也居土尤樹孔中頭似兔尾有 **色似風而大於風色淺於風尾粗**人枝與風形色行勢乃此云栗鼠也 畏利見則主水災 日生ラニー「国の日 在之 **廃立于石上樹梢自被尾蔽身人畜於樊中**食栗榜葡萄之諸果性怕寒身輕如飛日温 深書 云俊 马人百 鋭 未聞有如此 殿明 名者不 雀鼠 利真害音 此云梁鼠

栗及松立 齒勁如。鐵故不用 不濡得雪則消拂面如焰战珠則 脱毛带 黄色 有為 其邪 ) 頰魚 故名栗鼠箭 山中、状類 而黃黑色如類 用皮為表情風領寒月服之 與貂其類不遠 其皮為發 綱則齒破胎 而尾粗也其毛深 日色者爲銀貂此 如旗 同 毛色亦似 得風更暖 黒貂 栗鼠 流和 名天全

北地有之意人尤以供上勝爲珍饌 窜入九 其皮可為委領性最畏鼠狼此風太原及沙漠等 肥美也晴暖则出坐。九口見人則交其前足拱而如指乃 如排楊之形者則犯生所居之處秋時畜豆菜草木之本綱黃鼠狀類大鼠黃色而足短善走極肥吃居有主 樂多各馬小客別而財之 列有 村民以水產化而補之 さろろう チェイ 禮鼠 離鼠

本網帽頭場似風刺毛似喜 網鼬出南方居士 味如鸭肉花煮 クライ 之次高大類 色形男似星而有肉温 かけれて一件地 改物性相感也 鼠也大如兔人多食 音 音 報 彚 帽鼠

下七外刺尿之即開其刺,端分兩頭者爲僧如棘 則柔如鉛錫 化之便藏頭足毛刺人不可得能制思跳入虎耳中



静了的

童 龍 華

猴

和名以大知

本綱賴狀似星而身長尾大黃色帶赤其氣極臭其毫與 可作筆其肉付過有臭比物能排風及商高又能制蛇

△按鼬其眼眩耳小吻黑全體黃褐色身長而柔撓雖 聲如聽木音群鳴則以爲不祥或夜中有始氣高如際竹筒及轉無不出能捕鳥風惟吮血而不全食之 木音群鳴則以爲不祥或夜中有始氣高

切古代に「「自国のゴー

見していること

紫如相見則與困迷又畏飘章故養魚池邊安飘篁小鼬一本此一種常樓屋壁心視瀦池入水抽魚性畏蟾立性呼稱火柱其消倒屍必有火災荒群砲作效也

不其內外屬

<del></del>
<del>以</del> 孕, 榻 陽 ウ 橋寺島良 浴手 也 好順如保紹和摩馬 胡 **秋** 候 云名斯州 孫 猴 林陀 尚 藏之流光组 龍計 孫 樵

意因為嘉儀之物弄之相傳候者山主之神使也大相城又忌觸儀見血則愁惡見念珠此喜生惡死之後東立乃必利去及吃之多的樂中而時徐食之性與殷精畜之者鄉別完城故識令構為及鞭為舞曲容安殿特面之者鄉別完城故識令構為及鞭為舞曲容安 のはこれしぬではれるの特点の様ののことを多 おすくきなられれるのたととかのはむくするい 43



黃是大學, 一種, 一個與黑角交而多數百歲黃又一變百里是北北,能嘯北不能也又云機初生色黑而雄光則發 善禁 人情大其學 及蓋此後之老 養者矣 寫死惟附子汁飲之可免其行多職其鳴善帝一明三年静而仁慈好食果實其居多在林木能越數丈 有金絲者黃色玉面者黑色及身面俱黑者或云黃是生 多言,其府原作苗甚清尼其色有青白玄黄鄉數種其此 從我,即,根本朝未有之自,中華來有玄里之耳俗云後為 也此說與列子新變化為後莊子慎祖以後為雌之言相 合必不妄也 三力圖會云常座山多白核狀如猶猴而是大臂脚長速 Ciri la-本 獨獨似接而大、樣、性,群獨性,特樣鳴三獨唱 而止能食發機或云獨乃黃腰 上复

相爱生相聚死相趣若 本綱界然大 名自呼其色長柔細為 下身其末有城 鼻孔向天雨 則桂木上以尾城塞 鬼孔其 不去謂之 黑色出交趾畜 一名蒙貴本網此乃姓 果然以來 援白回里類多 可必也 コラジマン 和善鴨肠邊班毛 とちがさる 則學 其體不過二尺而尾長 少者后食相讓 考慈獸也 馬調



形跣足嚴然若一想也皆北無壮上下山谷如雅本細野女日南國有之狀白色循連照無不得黃星 健夫,所放死以手護腰間到之得印之寸瑩若若玉有文 之將京則推其肥者近而遣と西明取其血流生 先姓名黑之而去頃復何與貴酒著處因而被懷屬亦不必盡個人以酒及草處置道側捏捏見即 題符家也加號印則野婆之印象亦非具 烈山心等而問其数至一十 乃己其內遇越食 有皮蓋膝點行不見去 日南國有之狀白色福體無衣聽黃髮 每遇男子則必負去求合當 エ、ニュイ 俗云山始乎 蓋猩猩之

物獲人則光笑而後食之機人因以竹間真臂誘之

尾能人言如為聲、善丸生化力員千鈞及随無膝無則倚

下是成 僚人進 雌雄二 頭其面似人紅亦色毛似 獨族

同長唇及踵見人則矣其矣則上唇掩目其大者長文餘



**市** 音泉羊

フイイ

輕虛以為毛爲棒一 述異記云南原有神日山都形如人,長二丈餘里也亦目 黃髮深山樹中"作窠状如鳥卵高二尺餘內其光米體質 如風見則天下太風 製比山經云山海狀如犬,而人面善,投見又則受其 一枚相連上雄下雌能變化隱形罕視 さんろい 入た 音



同類別別的 出山則



んせい

木人城 多石蟹食人不敢犯之能令人病及焚居也嘉記云殿國有山鬼形如火而一脚健長一尺許好盗

枪朴子云山精状如小兒獨足向後夜喜れ人其名日版

玄中記云山精如人

足長三四尺食山解黑夜出畫伏

裁紫紫能食之

文字指歸云旱魃山鬼也所居之處天不雨女態入人家 呼其名則不能犯父 上行走如風見則大旱 能寫物以出男態人人家能寫物以島 二十個會云剛山多神整亦魑魅之類其狀人面歐身手 叩人門衣物也 歌神典記云南方有题下**那是**一三尺裸形目在項一所居處無雨 随手足皆三指雄日山文雌日山**姑能** 李綱載海録隸事云嶺南有物一足 7 ひてりっか 早两 利乃加美

時珍云核山保以下依類諸說雖少有多 角子太阳雨米 是矣其性畏用與有日此名那述在地下食死人腦但 類也山保高獨脚鬼者是也通來 人君子則德可勝妖自不敢近也又有治鳥亦此類親高精恠之属 醫藥不能治呼為五通七即諸神而心之盖去 作,其首則 紀此即開兩也 成我放火翻物大 者肝故問禮坊相 執文人擴以驅 兒亦黑色亦目長耳 みたく 属甚點時意入宮然 爲家宝法 問兩 和名美豆波

於魍魎左傳注疏馬川澤之神,日本紀示以爲水神,館

魅以爲山神



こうせ

本網彭侯、船譯木之精也千歲之木有精 如为被神兴 財敬 权 人大 荷樹 血出精也千歲之 木有精狀如黑狗 黑狗 黑毛 ボンへら

也乃山齊者山行人大學學物被影侯乃木魅萬太木之靈精 的則如應者乃山谷之雪一物則如應者乃山谷之雪一物

有物即彭侯也



改此級本出非出草 于蟲水蟲、植類虎部 類分蓋附

被水 思歌本朝川本即之類而有果同而未聞如此

四歲小兒甲如鯪鯉射不能入 秋曝沙上瞭頭似虎掌心本網水虎裹污記注云中盧縣有凍水注沔中有物如三

常沒水出膝亦入小兒弄之便夾人人生得者搞其鬼可四成小兒甲如鯪鯉射不能入秋曝沙上膝頭似児掌心

## 川太郎

かいたら

相傳管公在洗紫時有所以詠之,於今渡河人哈之則無 川太局之災云云偶雖有捕之者恐後宗放之 覆仰數回不知頭水流盡力竭外奔如其頭有水則力 入則招請此之有健夫對之先俯仰搖頭乃川太 **传於勇士且其手版能通脫左右,滑利故不能如之** 也動則牛馬引入水灣自尾吃盡血也涉河人最可慎 樓水中多陽多出於河邊竊血施圖教性 裸於能立行為人言愛毛短少頭頭凹可盛一家木川太郎西國九州 溪澗池川多有之狀如十歲話小 いかしの的な可となるかりといろの人が変え

マ上土自民人の日

リーニーニュー

## 獣之用

順冊

歐電調年日歲治麋鹿日盛音流情訓禽獸所食器食物見久復出門之牛羊麋鹿皆然但其名異日

0157

尚書云中冬鳥獸能毛 邮络不注云鳥獸皆生細毛自温歌直就足坐月,蹲踞,俗云豆 也毛落更生整理日徒精毛物美忧之状



**△被角、默頭上** 

作力

總音題豆乃 角

解於 湖西 曲骨目 新權以角觸物日 戲與我同和名 嗣 山骨也角中骨月腮部引古角上 觘青鈔 和名古豆 被名平太 一浪皮日

本網於半角耳邊聽之集集鳴者良然今牛生諸角但殺 **利**作品,法 者聽之皆有聲不終年自死角則無聲矣 字本作舉作辦會意

事林廣記云地骨皮牙硝柳枝與角同者

永則柔輕如子以作器再以甘草水煮逐硬鹿角之下 I what i sent it is former i

り言うにも可じず

切韻云蹄者畜足圓也收野門 **开**き 伏時即柔用作器再以,甘草水,者之里。 鹿角切浸水の 猛歐牙 則柔也鹿角之用甚多 水同以砂鍋養之 和名爪也 なってろ かにあ 番音 題 臨前 **季白 嫡**有詩 在名比 豆米

踏者歐之掌也能隨味美規 養脈得酒酷水三件同煮

與公同字蓋三隅矛目公此相似故名 熟即大如皮核也 爾雅云狸狐貒鹟聽其足踏其跡风郭璞日风者指頭處



釋名云皮,被也被震體也剥取 默皮生日皮理之日草榜

去其老草更也然之日草騎幸相打也獸及之幸可以聚

章草皮加桑加克波名

物在是相幸有故情以爲皮章等作 **产洗草垢雕者以糯糠揉洗之不糠去晒乾可揉** 表裏能揉洗以纖裝晒之候稍乾以竹笆部去肌肉 勒人 深草 日整 原女 用, 稍葉灰竹和学 日本の人でいるのでは 東北角糸

**免皮褥夏月不宜藏置则夏風日否則毛脫** 月 唇 傷與日月之月不同俗用完字者实字,謬矣完 時 月 周 只 一 在 按 内 肥 肉 也 月 字 中 二 畫 並 連 兩 科第三元圖會 脯全也









力漠三才圖會老第四十一月銀

## 禽部

者馬牛年豕犬雞是也發製為高朝與強鳩鍋是也亦畜問禮庖人掌亦高亦高亦為者為親親強鳩鍋是也亦畜 聖は 類或愛入無情點之知為 隐物理萬殊 若此其 可不其生也或 少翼字即或以同氣變 鷹姚鳩或以異類化生其又也或以尾壓或以睛況或以聲音或心異類 姓奥斯林烏夜吃山禽味短而毛修水禽味長而尾促矣 我多乎〇天產作陽 孤之類則陽中之陽也 時珍日凡二足而羽日禽飛禽總名,月鳥羽蟲三百六

和農三才圖會

水角司录

目展生にい

爾 天鴻鴻為 鳥 兹 水禽 為味為為緣為 

歌門為海灣海灣海灣海灣海灣海灣海灣海灣海灣海灣海灣海灣海灣

都為計學為為

北溪三大區會 一般 かんか 水食 目射着四十一〇三

和漠三才圖會卷第四十

攝陽 城醫法橋寺島良安尚順編



仙禽 胎禽

蘇名豆留

恵音水

際鐵指自初黑翎亦有灰色臺色

三天餘塚長四寸丹頂赤目

下 人有員 美です

ロミラニーに関す

行必依州游山不集林木二车旅子毛易黑點三车

是首幼類相感也羽族之宗仙人之聽也陽鳥而遊干陰陽下風聲交而為亦啖,她随間降具香烟則降其粪能化有害以夜半鳴雞,如粉,粗聲疾雲宵渦院開雄鳴上風雌

部分千六百年形如定飲不食乃胎化也故名, 胎禽漏 一而孕千六百年形如定飲不食, 乃胎化也故名, 胎禽漏 黑鶴 爲上熊其丹頂者肉硬味不美故食之者少但官家等鶴內血城甘誠有香臭旗脆禽中華人不爲食品本朝以 大七落龍七生或白如雪或黑如深頂六十年雌雄大七落龍七生或白如雪或黑如深頂六十年雌雄 又七年孙翮具又七年飛沸零漢又七年鳴中律 △按有真鸖升頂鶴黑鶴白鶴之四種時所說精 简羽或爲羽帝賞之内味極美故名真鶴 肉味亦佳一種同黑體而色淡者名薄墨 凡 翻嘴皆青白色羽數四十八尾羽數十二 但翻端尾端保呂端共黑而本皆白謂之鶴本自以造 高三四尺長二三尺白頸亦類驅脚其余皆黑 高四五尺長二尺計項無無類赤全體灰白色 極大而頰症亦長其頂門故名 赤類玄物赤脚其余皆白其肉可入藥用

為一為一部甚清越也今俗用,脛骨精磨造學最宜,婦人 四十月二十日日日 大如,柳子而一孕生四五或八九子其雜勿黃毛白嘴以啄刺地寸寸試之不使蟲蛇伏干地中然後雌生卵避机犬之害雄雌代養之初欲生卵之時雄先上其之難輕,於大之害雄雌代養之初欲生卵之時雄先上其之處地之間有作果者聲交而乳其乳光縣脚之損傷而 户諸禽血生治不能吸惟鶴血人,過西感世良, 者謂翼則有金礼記年號焉 治血量及金猪折傷之氣絕, 之禁能解語蟲毒又来聚鶴門於鹽黑燒謂之黑鹽以 往 前 預 別 公 所 放 鶴 今 亦 來 姓 殿 遠 之 田 澤 偶 有 觀 之 九 殿食師每一來一粒也故物本典 壁 鶴之拾栗 短難長脛而沒著忍漸長者謂雅鶴 たし、物はらいみらしまるなのあるのはこのとならはこ アンできょうい

本網灣身如鶴但頭無丹頭無為帶長頭赤家色灰白翅 不綱錫錫食干甲澤洲诸之間狀如為 人被此亦鶴之種類俗稱大島· 味甘溫 己并頂無 丹兩類紅長頭高脚星飛可以候看 在一些十十 もりくろ ツァンキイ 大きり 保和名 皂君 鷓鴣 黑尻 俗云於你島 偽度 凝鵠 頁金 麥鷄

內甘溫 鳴則晴盖群飛薄霄 看路遊 前羽目邊及衛根亦色其嘴太長六七寸黑色人被鸛翅端羽黑中羽表淡白有光似霜布地故俗呼可 尾俱黑不善映止以家相擊而鳴多巢下高木或在接殿 有雨其抱卵以影 口は天二十三回自 生也盖今該盡脫更不住主治婦人帶下及諸血塊之人流,其為也非聲擊家也 本草所謂啄赤者未詳脚赤九指似鶴尾純白舌短小 作寫其飛也奮於層清旋遠如陣仰天號馬必主 アンイー言うえるロ

祭如親鵝狀其足礼如雞黑色性極貧惡能與人關紅色如親頭其尿深黃色而扁直長人餘其索下於毛凡鳥至秋色脫於此鳥頭然如,秋色其頂皮方二茶色張藍廣五六尺舉頭高,六七尺長頭赤月頭項 謂為之大者。不為小者為為是也就以為大雅 肉味敵微寒補中強氣力益人 種白者黑者花者名為胡造 八湖泊處其狀如醫而大青 **尺長頸赤目頭項皆無** 



白陽全體白面也因人物多 乃肥、故宜取之 言自南北古者稱爲陽為實陰為也農城通傷矣因有核常經云影冰林留以水言自北而南傷冰棚留以山 使之稱 所謂屬金者屬之鳴也萬葉集多用此三字然又該屬 者今者來鳴深則似自爲厲之名遂用厲金二字 以該其類是則一思矣南水時務搜不可食北獨時 序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則量 大如,白腹腦而全體著黑顏白眼。麦黃嘴不而 落黑河 的腹有白黑斑其嘴白脚黄其肉脂多美 全體白而越翻黑嘴與脚赤色其內脂少 即真為表長而腹白無致改名鰒出其肉軟極至 でし、松れくからかしてまってるれるとうとうとう

口言とこけ可以会用 多於鴈脂亦多臭杏有似寫內 但本白未黑腹白肉黃衛黑而身邊有黃條其肉味不 打步 種有加立羅葵、狀小於鴻而背頸俱灰色頸有務色 為先活而三四月白腐歸來速歸俱雌雄相血局 九中秋白為九不而屬金次之真屬又次之進付去 如失個則唯一初來往爾凡夜止宿中每更換居謂之 **殿腹白衛正黑而扁其翮尾皆同鴻** と 大計り まプロー 嗎之大,者也 字從江 多集鳴清故 俗云葵鬼



記云不食鴇與勇者脫胜也 見熱智激難射之其毛自脫也聞語云鴇無古是無即 其飛龍肅其食齒肥脂多脂內純雌無雄與他為合或 網場水鳥似為有豹文性奉居有行列無后趾不木

△按鴇俗云野鴈也頭頸灰白色骷端黑其背有黃赤紫 作楊弓筋羽或茶會帚其彪一文字者與也三 不為性淫而無定匹故今指老效日老為無雄者 關係黑腹正白脚掌養黑無后趾及蹼孔州補之

本細鵠大千雁,加毛白、澤其物極高而盖。步謂鵠不浴而 かは民二十副會 、 大有質 ラニハロー そくちろう ナンゴウ 天松鳥

小金頭盤 白一舉千里是也 有過馬科德 八极天為常俗云白鳥也似白馬而大 常道ところ目を 近現養 種有俗稱大為者。狀似鵠而甚肥大白文黃紫花玩 其翅骨甚強膽亦勞則爲之被搏其腹毛大系再制之 亦勁 尾黑有白處而帶黃色脚指青而蹼及指端心邊 眼前衛上黃赤觜牌俱黑羽毛白澤其鄉極高而善步 亦色飛物有響一舉千里吸于九青近頃西北海島 亏前羽甚住也常興二州之產尤好其肉肥美 常見之者称 惠奶細長潔白而奶莖中正者俗稱君不知 造潮水及中陽則温煥能御寒是天為納之 馬餘州之產者肉味不美其羽亦軟弱不 形差 似雁而長項入食爲上美干為 其皮毛可爲服飾謂之天愁微 小又有不能為為飛則翔響 頂頸長而肥大 足,

野高飛發在家舒緩不能飛也雄者 本個鴨。嗚呷呷其名自呼與是同名 山に戻三十十一個金月 日本紀亦仁天皇皇子學津別 之方追尋論出雲而捕獲大 為後得言語 由是 敦 何物耶仍劝天湯河板 1りきうり 大殿前有鳴鵲度大原 市部急慢部外体統 鳴。度大庫 大角須 をプロー 到数百里千 賞之賜姓而日為取造四亦定 不審鵠思此白鳥兵非大鳥者 令捕之時极舉遠望總飛 一月二日獻鵠也皇子弄 わいわ **此三十**而 皇子仰報過 以別之 **比另**阿

種有馬 按於人家多多四之知清泥吸出、别吸機水故肉味力 家畜之是亦生卯不能自孚 物理之不可處者也 具氣其雅不過一步嘴如節而不尖故不能被仰 為黑統白者又有白而為 有者藥食皆难, 若脏吗重 不完其風人於及使難伏之其即重不足十餘音 能解諸毒又治中惡及溺水死者聽改 形全似是而狀全似為其雅也捷於為人 而不等無雌抱伏則以牛屎嫗而出之甘沒稍美清明姤生即則內陷不痛伏 かと

再豆豉同食。一些如果用食之益病人, 林頭者為上尾火者為次不可合胡桃木即食之益病人, 林頭者為上尾火者為次不可合胡桃木即食之益病人, 林頭者為上尾火者為次不可合胡桃木 尾長急大加先 不事不為之 造愿者肥而耐寒 數百為季晨夜施失而處 心於仍思而小雞青白色背上有文短隊長尾門 心芸三才配合 啄端淡 市腹淡赤白色而有黑縱紋一條 脚掌俱赤其 が啄紅掌甲脚也諸見畿内之産為上九州之産次之 工此者從黃亦色文 蒼黑毛而作 斑翅翮 養黑色養皆 三 種類大多、外頭頭源紅喉下白 胸紫有黑斯腹毛 · 尉上小羽深線交白夢情短啄紅掌理脚者真是也 等淡紫色有黑小斑背灰色有黑斑 处善黑羽正 全體黑色頭後帶青有光眼上有淡白條端黑而 おかしちやかゆううの川のありになるようではれてぬまま て 大きり ミアット 頭頭淡紫色眼邊至腹白色背灰色帶

言語見 A. A. 亦順息 明是 間赤 白點男脚 一二三寸許脚學共黑其味亦 百成群相從迎泳轉沒故 至腰觜碧脚蒼其味稍好 俱黑其味最佳次干臭息 頭 黑 黑毛 頭灰色帶赤眼上有小黑條小白條頂上亦有的 頭背源灰色腹淡白翅間交青羽脚黃赤 机 全 俗稱維鳥頭赤 頸青黑頸有白環紋背上 暖灰白背灰碧有白條亦黑條黑毛越交青羽 類是而大其頭皆有共黑胸腹淡黑而 黑其味稍佳本草所謂冠是是平 贈黑而兩肠白頭上有黑長毛如冠翅羽灰 協有淡赤白條皆黑而兩邊青白色尾二枚 羽白息而大灭色翅微白頭赤嘴脚井黑 羅兩脇赤腰白皆黑脚亦能出没干水數 額有淡亦條背碧色帶赤兩脇 又名車息其味與初白赤頭同 通政 在些民間若 風物 至尾一條黑色越有 刻 學有為由

一被陽似是而 の中にこうできび 伊佐 歸是成群高飛性能食泥及水草根其肉美味不减於 真鬼 脚照亦與副本白末黑雌者全體灰色鼻瘤小狗脚巴 超善文禄白黑別衛脚黑带赤雌者淡黃淡赤雞黑色 頭深灰色大私其種類雌相似而雄果也先是來後急 有花文兩肠君有自條胸黃有亦黑點腹淡藝內懷白 與雄同肉味有臭氣不佳 似鷸而全體白色頭有碧黑冠毛觜脚共黑似鷸而頭背灰色腹正白觜赤而尖脚亦亦 小雄者頭頭紫色眼後有青色背管帶流 リンナーにジ こかと たりべ 沉息 加和 朋名 鳥前

後記 · 名黄似的而全體黑色 同邊黃稍再兩脇淡白雪 **君脚黑带黄其鳴幹似鈴青** 

味息

かららも 名義未詳

八按赤鳥似是而小大於聽,頭青綠带黃亦其皆脚共黑 **數百群飛內味類觀雌者頭灰色全體灰白有小黑點** 越灰色的黄际色有小黑點腹明白背灰白有赤黑毛 そりている必然のうかでしたあちむかっすいのかのかっちゃ

院に水食魚亦能竭小水 取魚 俚人食其肉取其脂入藥塚長尺緣直面且廣口中正亦額下湖大如数外處好奉 網面是寫鵝言其能以智力取魚放也 本網轉碼處處有之水鳥也似點而甚大灰色大如養學 透及也其效号所骨作衙吹喉鼻樂道妙記子日無不思 信天禄島之此可喻人之貪廉是亦鹟之屬也 一般躬够俗云如冬月來、永明內硬不住羽爲帝甚重之 口音だ二十回回る日 以嘴畫水水魚無 マン合門町 息之停魁之屬也 からんちろう テェイフック 逃河 鳥俗 えか

密念劇場不已即下此乃厭伏之意耳最燒灰服之愈已內 酸鹹冷微毒主為大腹鼓脹利水道尾魚骨哽者但枯火心舟往往縻畜敷十念其捕魚 依曲善沒水取為日集洲渚夜巢林木久則截去多令本細鶥端處處水鄉有之似德而小色黑亦如鵝而長 也其原名蜀水花穿 ますしたとうできるというとうというというないとう 幾而此 頭長頂冬月羽毛落盡栖 なりようろういきるちゃめのめらればとてき ロウッウ 水老鴉 印度三十國會 **聚殺之從首吞之狱狱振羽即點潰於腹中惟尾不化** 不俟漁手而吐魚亦妙也好捕鮎初横咬點頭頻投水 誤也 相連而出若 但割腹去腸如其餘用新力則不臭之不傳源也 且夕視之既能交合又有碧色卵散布地則吐雞之說口吐其雞如兔吐兒逐氏云有一大木上有三四十窠 十四雙餘國之漁人不相及其肉味有臭氣而不堪食 有出于禁者其鸕鷀使人濃州此年邊者至巧一舉放 三才圖會云 無無未下四時推薦為唯則自出勵端常馴知之而本草之說而鷦鳴小而黑色有黑白大小之異蓋鸕林名抄云大日鸕鷀小而黑色有黑白大小之異蓋鸕絲名抄云大日鸕鷀外而黑色有黑白大小之異蓋鸕 終緒焉本草陷陳二氏共云此為不印生 鵬為吐而生子多者生,七八少者生五 化的更多四十

△按舟畫龍頭為百人其為是也五雜組云昔人為謂其青寫烏點 似為而短頂背上級色腹背紫白色 光能風能水故, 前首畫之子不運而風化, 者也昔人 赐上風 鳴鳴下 風而孕口世其子 莊子所謂白鵵 本網鴿似,鸕鷀而色白人誤,爲白鷓鴣是也雌雄 而生子未必然 鴻而短頂背上緑色腹背紫白色 八以吐雞爲鸕鷀者非也問善高 隐同 相視維

本細鳩。處處水涯有之大如無塚尖而長足 △按與"格云川形小在 聚色情 碧翅毛黑色楊青可能女人首物性能水 山長三十畳高田 药尼告歐之盛物者此為害魚故,得其名,尤居為 溪捕魚世比者少微之假名相通也其 木其肉鹹去陽假飲服之主治魚骨哽 與之大者爾雅謂之為 與高級其色多青 的赤 字票云似整而赤塚若 と自真、を 池川補魚翡翠聯坛 かいせい 云少微俗 水狗 魚師 魚狗 魚虎

即心或擊之便起其類甚多大者調之鴨鷓也 被鷓鴣俗用為字祖為字之誤其為結好入水食心 小通保其頭赤翅黑而為本白片灰色腹白齒黑而 支本 しなのからのにはないましたいれるまでもそうな ピツテイ ふからいろうり 又俗和 太云名 加茲彌 刀鴨 寫鳥 以保保





本網想調大如兔而高脚似雞長家好啄其頂有紅色 背黑五位 状似著隆而小,背著色攀髯腹黄白色情灰 冠翠麗碧珠丹嘴青歷巢干高樹生,子於 九中 御其母智 飛下飲食角經云白鍋相脫而孕鴻鷸睛交而孕人養之 △被媽詢相傳近衛帝飲處干神泉死有路為久浦之其 玩能馴擾不去可歐火火 醫將去心日宣旨也於是驚仗而不動植之以歐之殿 感封陰陽母五郎而今放之故名五位暨其類有三種 色脚黃頂有百冠毛無亦有之此尋常媳鶄也與本草 之說有少異其肉味夏秋賞之冬有臊氣不佳 邊猶人停立遇之者盡爲妖怪 戶五位醫夜飛即有光如火月夜最明其大者如立言· 一種有盡五位,特為得出,千原會監歷 星五位則旋目為 溝五位即護田烏共見干後 一覧というには、日 

△按旋目鳥狀似, 媽鼬而項長毛如冠背頭灰黑腹灰白 哨倉脚青掌黃也藍陽者鶏鷃 1鳥大如鹭而短尾紅白色深目目穿毛皆長而 澤厚

飛門園步于後水,好自低品如毒如鋤之狀 △按白鹭全體純白惟脚與豚黑指色黃其聲似人呼唤 見人鳴喚不去有 如絲欲取魚則弭之以目的而受胎角經云鷸飛即雪 △按護田鳥俗云講五地状似為講而小差黑色面有 心美三十副首 者也三才屬會云路性惡露其叛集必舞而下 白肉冠者脚等前 為林棲水食草形成序潔白如雪頭細而長脚青 餘解指短尾喙長三寸項有長毛十數莖然好 いくらう まプロレー 似主守官改俗為護田鳥 邁路是着黑色頭有白肉冠赤足 ロウ 雪客 和名位才

本細白鶴子状白如鹭長啄高脚但頭無為耳姿標如強 一種小醫面醫是白路之小者共肉淡甘夏月最賞之 るは、からからからけのできれるにしまるのではる 八<u>富大</u>於鹭而頭無絲脚灰黑色嘴黃色 怕水食並水處極多人捕食之味不甚佳 つベッホッウ だいうざ 俗云大路 わとろう 極以

大頭背翅皆養黑項冠毛亦同色頭上至胸黑毛斑斑翅俊名抄養醫似醫而小色養黑候社今柳養醫者似點 △核朱鹭俗云止木東北海邊多有之似學而無思毛带 本細朱鹭似陰而頭無縣色紅布 端正黑路外黑內黃腹白脚緣句步水邊食魚飛則能高 出受割して活作の · 遠朔其內最美夏月賞之勝於白鹭 紅翎莖最紅其觜黑長而未勾類亦有紅色脚赤翅白 包色能高飛樂樹宿水肉有縣氣 人間理 受い日十 チイロウ 豆木名 桃花島

**△按楚屬狀似る 严也此鳥有文彩如鳳**毛 魚無一息之停與於也其未長者小而初並黑 本黃末黑而圓 網點過狀似是而大長項亦目既衛毛索相色如為制 紅色故名性能成群以唯為泥 不純白帶微灰色長啄其 色らろう **核鳥族鳥** 良佐云布 屬玉鳥者是 三才圖會謂



△按善为島鷗之屬珍色似鷗而皆黃末勾脚淡木色與

信是本綱陽之屬隨潮而往來謂之信急 **乙枝**隨潮來往形小於陽脚亦 衛末死 機亦者俗呼可由 利鷗恐是信息矣善知息亦近干此 



牧 母 鳥

ウエモウーでウ

そんもちろ 吐牧鳥

致知為罪度,日似為題而大,黄自應文鳴如,為聲時於 本獨於好鳥江東多之生心澤前屬中大如鷄黑色其聲 而江東有效好鳥塞北有敗好樹嶺南有虽好草此三 如人嘔吐每吐出致一二升夫敗乃惡水中盡羽化所生

△梅鹤大,如鸠黑色短尾尖嘴本紅末黄脚長而正青常 有數說也登各地之惟差異耶 けたプラー・国内を明 按二說所比點為並監為之種類而與難不甚意 黑症於鶴脚而似喘息掌其雌者小而無鼻密俗以大鶴。形似鶴而大其嘴日而額下鼻上有白肉瘤脚色 此圖據三才圖會 一選味美 の四、白人 鵲 正字未

△接 △按計里,鳥大,似為而頭肯灰黑而胸腹共白色翎大黑 不甚高而捷速 尾短而有黑斑猪黄赤而末黑脚脛長而黃常傷士 嘴脚并黑源山谷川有之 かいりす 正字未器 正字未許

胸腹白嘴黑脚赤黑 能捕魚其肉味甘美秋月貴之能治隔壺 狀似計里而頭貨翅井青黑而翅裏带淡赤色

水雞

**主**題自

· 本名

△ 被水雞大如鳩而頭背翅皆有著黑斑帶淡黃赤西 淡不美夏月燒食之 後員夜鳴達且聲如八歲戶蓋在水邊告晨故名水経 上有白條衛第而長額胸之間白有白黑斑尾短脚長 籍維 形色界似而有黑斑見人則實岸塊之間如量 かきたくさくではまた状のとなることとのこいちかの 頭背黃赤色的腹脚皆赤皆黑其肉味

マンショミ

フェーニー「日本」

the state of

逃窜故名之 本網秧雞湖市大如小雞白類長階短尾背有日班 而褐色雌雅小而母色秋月,即無其聲甚大如明未見 在田澤畔夏至後夜鳴寺且秋後即上養是 形大而似寫以上三種俱無歲戶之聲 华八九月出 秧雞之類也大如雞而長 くべひ 久和凡名

射者設之以命中小而飛疾故射難中是以中之爲傳丁之則可以告故射侯棲鵠中則告勝字彙云鵠小息也三才圖會云鵠鳴時時夜飛眼光而不宿者也遠塞難中 きからはかならいかとうたいあのくいを何排しをは

△被鵠大似水雞而頭背灰色腹白翅 則天富大喜故俗無雪姑 三才圖會云龍總雀之屬張則鳴行則搖大如點長即尾 腹白胸有黑文与鳴干水邊求匹能接首尾字墨云共口被稱為状類熟而青灰色頭下眼後有黑條長尾光嘴 日共三十三日日 首尾相應比尼第一名鑑课是也講為意 飛捷強捕也蓋 鵠同名異為有 胡然切音的大鳥白息 此人以相混雜矣的馬下前 **尚急時**正 背黑鶺鴒 觜正 白鵏 黑如連錢故又謂之 合り買くだい せきれい スアッリン ふくなりり 連議其色著白似雪鳴 鶶鷸 灰黑色岩 光光

樊中貯水石以畜之亦能則焉恃以白者為珍 日本然伊弉諾伊井冊三神時有顏為雅水搖其首尾 神見之而學得文道 をるといる風できのます人をははよれる



德 為

馬音

千鳥俗

題文爲智急

△被傷在,江海水,邊百千成屋仍稱千鳥類鳴似鶺鴒而 種頭首翅俱黑腹白尾黑似葉尾而有收常群飛江上 呼伯肉味美也歌人詠賞之 嘴亦意黑尾短班黃著而維長冬月最多張鴻千水上 其部朝甚迅疾也人剪紙作片以柳干被則喜恐而至 小其頭養黑頰白眼後有黑條有青黑翅黑腹白胸里

本網鴻勝云剖華似雀而青灰斑色長尾好食華靈亦總 寫之類也倭名抄兼名云巧婦鳥好割草皮食中虫亦名 口は元三十副公司 一按剖章易除盜盧狀似倭鬼而大如雀青灰斑巴長尾 之描州遠州多有之凡鴻種類甚多怕四十皆有 風節則愈群鳴蓋鷦鷯 婦易乃與削華不一種做結拔在田澤蘆草中好食華中出其鳴也喧聲高克也天情 蓋諸鳥脚三指皆有前杜鵤三指前二後一傷四指前 三後一唯此二物異他鳥矣 アメの預え、ロー いかとうちしいるるわれてこっとても様でき イーですめ蘆虎焼る 蘆思為以上

△核都為大如,廳端白色唯嘴與脚正赤關東多有之 非為一種 内未有之 有歌 著聞集云建長所年有歐都島於京師者因教師是 人亦不食之有業平視都島於陽田川之語 すないずいし人人人のしかるとなる井かとくとい せんが みやこと 述音 正字名義主 訓之木 田島

的黑鹬 太洞鹬湖市鶏邊類也如鶏色養嘴長在田野間作品的 會云鷸如孫相色知天找百舞和風則啼 △按鹬俗用鴫字蓋以田鳥二字所製半其種類甚多頭 口言えて一日回る中 常短於保登脛長於保登、復落黑色肉味亞、保登 自彪姦翎灰黑胸腹自尾黃赤有黑敘其肥大握手而 有餘可三指者最賞之其味不成下急 品云省飛鳴千田澤夜夏鳴翅鳥湖最之趣歌人賞歌 頭首翅尾黑而有黃斑的灰黑而有黑斑腹白 大似為而長嘴長黑色脚亦長黃色頭背灰色 似保登而小但脚與衛長爲異 頭貨翅灰色黃斑眼大外有白圈街短而皆 方く腹のこれはかんではかんきっていない後であく くらの見をアノー

其余有登字於水雀為草總等數品不盡述 山鷸姓鷸 論故名,頸珠鵝皆黑脛深貴色故名黃脚鷸 上如匙杓形,故名其大着號大杓小者號加於久母 成列 罗似 詹尾 脛掌純 黑其衛 差黑而最長末 交曲 同 亦同色而有黑纖微腹赤黑斑似雌雉之色階長而里 夾白條肯黑有白欲如鱗形翎初黑有黃圓星級尾洛 黑大頭後胸間有自條成列背上翅間帶赤色翎羽黑大勢頭角面灰斑色眼傍有黑條衛根有白圓文衛 脛灰色常在山田溪澗故名山鷸 紫有黄圓敘腹白觜壓緑色 腹白尾亦白而有黑文脚赤一向掌有黑斑 大如是頭背灰白,而有黑斑腹灰白尾有後黑紋 頭頸赤色眼四邊白如弦月紋胸前有二黑條 大炭的體而頭頭胸背火紫色有黑斑双尾 頭貨的越皆灰白帶沒青腹目也頭卷白



三方圖會云此鳥出昆明國形如雀色黃常翱翔太海上 さいきんらう スマ、キシュヤウ 救金鳥

口夷三十一島

マイを可要を自己

VILL VIL







大一九

自為錦野

土 のちる **賜**。伏 賜

巧婦息

子流ニフ、正正白

产后 民

明砂

和漠三才圖會卷第四十二

攝陽 城醫法橋寺島艮安 為 獨

本綱鶏者智也能轉敗也其大者日蜀山者目前其雖日 唐音十一

鳩七咤教

又云人大加介 俗云庭鳥

凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄主不伴若黄 生服者血殺之即已但人畜鷄無雄即以雞即告電而伏 者主有天恩謂之盗啼老鶏能人言者北親雄鳴者雄 不鳴也知時刻其棲也知陰晴無外腎而虧小腸 印書が、一個的ない 下京を夏 はつ日

馬比與在計屬二異在星應品其類甚多大小形色亦異

之但觀鷄古黑者則肉骨俱爲也白雄鷄者得戾金太白 為雖屬木各以色配之故黃雌雞者屬土坤家溫神即冒着酒中飲之所求必得古人言鷄能辟邪則鷄亦靈會也 古者正且強鶏頭鄉越祭門戶陳以降那鬼蓋鷄乃陽之 之象故席那惡者宜之其他亦准之 出之南人以為卵書黑煮熟驗其黃以上內吉雄幾色楚 也鳥骨鷄者受水木之氣故肝腎血分之病及虚熟者宜 精雄者陽之体頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純 鷄肉不可合胡蒜芥李食 鷄肉同鯉魚食成瓣猫 小兒五歲以下食雞生、先蟲 未说: 一一、国首· た今たうみそきゆうけけるそうられち国のいるとうなくない でま 後でのうろうてめるてくてりけのするにはってせるという 万人人 一一一二 かまかれておとなるの様ないでいるしょうちょう 雞肉同糖米食生、先蟲 雞肉同生葱食成蟲寿

暹羅維之夜 形大於蜀雞而二 鋸初自中華來為閩雞最強 △按鷄家家畜之剔於庭因稱庭鳥又稱家雞以別野 蜀雞席坛 形大而尾短,其中有冠如大部路者呼一大 倒不欲逃是 初自 選照在來 焉 本網所謂朝鮮長尾為四張 三南越長鳴為電城南海 著黑冠亦黑色也其思亦為名地南京 石雞,剛感蜀中 轉為楚中, 槍為如高三此等本朝天曾有 肩茂肥大正尖而長身色多几面冠小性勁剛能闘強羅維以夜形大於蜀雞而尾殊微少大松高二尺余 言之聲曰、明稍俗云止止止 者爲不祥俗謂之胃陽所謂充熟盜鷄之類矣呼雞 鳴者稱一番鳥寅時鳴者稱一番鳥人賞之丑以前鳴 其種類甚多。尋常維俗呼名小國能鳴告時而丑時始 形小而脚甚綾許干後 初來於中華南京形似和雞而鄉白有後色脚

户庭籍多名生歌子每月生一和人替取之生意一印即之天地雨象歌乃家總郎無星天则歌肉不可離內之印味思明好歌歌教之則白汁包黄肉爲槐聲和計明新新的計即 統前豊前多出之而不及於養師計明前前時的計即 統前豊前多出之而不及於養 亦吸乎其雖不待哺自感要獨謂之為鄭及避測生態於翅下二十日計而指過暖中子欲出此聲日呼母雖逐日生即數不定始然不取則十二而止矣母雖伏卵凡雜多為生數子每日生一即人潜取之难道一即則 月井中有毒不可販入。即殺人宜先以雖毛武之毛直開順見食相呼此守夜不失時情萬洪云戶方井及五韓詩外傳日雖有五德頭戴冠以足傳與城敵在就敢 日聲大定能爲谷易課之聲其鳴也雌先感叩雄翅令戶經百八十日始鳴告時未亮亮如人何哪又可二十 知其時則雄發聲蓋此陰陽相待之義半 **翅焼灰揚之風止至以黑犬皮毛焼灰揚之風止止** 者無毒可旋者有毒也。<u>感應</u>志云五酉月以白

水上為能知所在而鳴於是採機其散焉 相傳如有人爾干他川未事獲屍影則死總於板於



矮発が

俗云知也保

接聽情切

同白矮雞 本細矮雞出江南,脚鵝二寸 許也 頸後復曲追者謂之佐志尾翅門張者並住一按矮鷄嘴脚黃色者為上但脚有毛者不住尾長好風 純白有意色冠黑者最勝馬其冠赤着件日 初來於南京最小而此及眼色黃甚賞之

**£矮雞不能高飛聲亦小然告時不具諸雞也矮雞交** 

眼色黑脚亦带黑又文之

口もラミナー国際信用

加比丹矮雞

OE

清而是短其性好關其名日為 高其文不再其即獨因將 不可月令云十月雄入大水爲屋太路埤雅云 是不可食為其食蟲職及與蛇夾變化有毒也 從失雉屬三離火雞屬巽木故者冷之雞冠發雉冠紅 網維形大如雞而斑色 是 或 云正月 地與维文生 其雄而潜伏之否則雄食其即也月令仲冬姓 則維鳴而勾其頭也其飛如矢一往 食品之貴然有小毒不可常食損多益 生者形小而脚不甚矮口 編組雄者文米而尾長雌者文 ヒ、キイ さく 矮爲下品 維育華蟲 一五名木大

△按維、馬野鶏處處多有之東北産最佳雄者項有幾角各其條下。ます きてあるりはなるからとうかあるとうなり 形經二三百年成敗飛騰若即不入土乃爲維耳蓋靈同 いまえに十二日の行 題見纏而急薪鳴則此身圖落而後悉啄之也弱維者與強欲相食之而难啄此頭此却卷維也數也姓思茂潜入則藏首見尾却為人易獲馬是亦自然之思也她 此相友。矣又春月山人燒野火既欲至伏即處時雌 春月代即於叢中雄不離去其近邊狐狸狼大或人至 張翅而仰以干地难來,明、數卯置雌之翅之內而後 雞而勁雌者黃赤黑斑而文暗尾短 乃隨其纒而窄邀故不得為而終死馬此悉食之也善 東峰之情急引退以避火 則頻養鳴此愛情之所然也本網所謂难食其明者與 毛頭頸胸腹翠黑色有光類眼紅衛著而失**上**月翻彩 腰有長線毛尾長有文米越短而善黑斑脛掌亦似 できるの前 とう 是雄之性自然之知也強欲 り日

**蛇交淮生** 一妙龍之說雖出於諸書雜信未知是非疑看 原合类

理學類為云植、雉、尾、炭車、上、以候雨晴、天將雨则先起



白雉

△按自维形狀不異而自色類紅自有雌雄然不多近年 是体祥也故以李號改白雄元本 日本紀孝德天皇大化六年九戶國好職獲自推默之 間來於果國而養干樊中惟愛其美耳

使地不以為珍凡養雄正月间,動場則好丈生即神麗維 來於朝鮮狀類淮而光彩最素麗頭有白曜

孚之 捕其蜥蜴者繁媚於髮機地邊則蜥蜴出於元



やすとり

五九名夜

本細維居原野醫居山林故得山名那似维而小尾、長三

稿鶴共 | 勇健自受其尾不入, 叢林, 雨雪則岩伏木栖不敢 四尺人多、畜之禁中 似獨而尾長五六尺者能走且鳴俗通呼爲獨矣

小毒傳云四足之美有應兩足之美有為 下食往往餓死南方人多捕其尾於冠其肉皆美干雉有

△按鶴形大於角而尾長二三尺頭背尾告亦初端有白 鶴雉陽雉一類 悠遠錦錦一類此四種皆稱山雞名見 万葉あっまのもちのをそろうらかのもしいあるれるないな

和美马木區會 八原食労者ノビサニ

常無點鮮明者爲結例以射那態或爲楊方節亦佳 内脂多然有酸味多於維尼山雞性乖巧而難補人緣 者出於薩州者極大而有尾三四尺者所謂為维是矣 雌者黑色带亦而腹路白其尾短五寸許端白而頂無 引尾,歌所謂,絲症尾是也有黑横放白纖紋相及為交 圈文項與兩類有紅毛如冠腹淡亦而毛端有自能輸 尾而啼謂之山鳥鏡原於集禁載之歌人爲口弄 冠形色選劣也深山中皆有之冊波之產形小於東北 不如, 危触其態九十一二精為近白彪中有黑點者為 黑而未亦與黑色其尾數二十六中最長者二、俗呼曰 則禹步。急則暴飛爲之終日曹人力非識篩不可獲偶 養者養干於中旬以行性愈尾食尾不殿干物也相傳 人鶴雌雄日,則在一處夜則隔溪谷視月雌,影寫于雄 る此るいろておいかりまけれるめとないちろう

是一類不甚相遠也爱其羽毛、雅水即便自敢多死、照鏡 文尤然爛如錦故名文學或云錦雞乃略姓之雄也亦通 亦然鬱雞恐尾酸死比以文家其身者也 △按錦雞自果國來, 畜于樊中, 狀似題而五色項白有黑 錦雞狀小於陰而行文楊亦順前五色炫耀如孔雀孫其 りきたによりの国命 近前以家雞 聞之即可獲養之禳火災 細文冠亦白賴詩胸腹紅背緑翅黑腰帶細白毛尾長 三尺黃黑紫斑下尾稍短絕朱色當淡紅脛灰黑利 如小雞其冠亦小背有意亦文絲頂紅腹紅嘴相 物同類而稍有分別俗呼鳥 THE WILL AS THE 山雞

院舎対をノ四十二

善關價貴故商之者少矣而未見繁雜 而自中華來,俗呼日,妙維蓋,此婚強手 状類錦雞而頭背尾紅如流林西帶黃有光彩是



**寿鳥**陽暗

常時不見每春夏晴明則向日擺之頂上先出雨雞為二 本網中經幾人多新玩大如家雞小者如鴻鴻頭類似雜 杨色多。黑雅以,黄白,圆點如具殊,斑頂有感裏內藏肉 則避草木故有避株及寿為之名 可許乃徐舒其頷下之緩長濶近尺紅碧相間米色燥烟 時悉飲不見或剖而視之一無所 親此鳥生亦及哺行

作後, 群暴每有所獲應手推麻門都時以此島楊色改名, 有被侵者直往, 越關雖死所不置故或人以爲冠家此也 本綱白鵬出,江南,雄之屬也似,山雞,而色白有黑文如,連 本網邊雞狀類雜而大黃黑色首有毛肉如危性爱 印言大三十回回省 一種青黑色者名日傷性取介也 9 inchange ベッヒエン そろえ アッキイ かりり、 白鶴野閉客

和注三人屋會 八原禽类 为与以上

共和可以難代內前又有黑鴨 治尾長三四尺體備慰路紅頭赤嘴丹九其性取介

△被白鵬近年自中華來其初色 艺美角干樊中馬珍

きやこ



・チェ、クウ

出反極以木葉被身多對啼云韵轉格碟合格謂其鳴口 本網鷓鴣形似一般頭如鶏腹前有白圓點如真珠背毛 用煤誘瓦南人車炙食肉白脆味機雞堆不可與竹 有緊亦很文好吸半夏為頭前機調有性畏霜處早號結 何不待哥也其雅必南向雖東西回鄉開翅之始必先南 不想用不祖北也其性好激獵人因以胸竿私之或 是多路 きているれるためのかいないるまりあなり

之取石英之功也今人以石英不同之 體熟無毛腹下毛赤飛翔不遠陽中有石英內甘温人 不網英雞出澤州有石英處常食碎石英狀如雞而無尾 中莫三十局命 一接字彙云鷓鴣其飛數題月若正月一飛而止蓋未 然千不近年亦有來於中華最爲珍 京心的语义 民沙巴 チョッキイ インキイ ちろけい きいけつ 取卵食終不及此 山萬子 **化** 滑 屑 雞頭鴨

赤文并性好哪見其優必。開補者以鄉為其關因而細之 本網多居什世 固又能食牛夏苗 小雞照尾形比,鶶捣差小褐色多

小食之味如竹雞園越之 常居移樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如金綠 地有之



**鸦** 純音

早羅為以為子熟

和名字豆良 唐 俊秋 巨

於呼取之為令闘樓其性害不<u>越</u>横草家状淺草無 她有足甲其性 畏寒在田野夜,則 **星飛畫**則草伏人能以 本網熟大如雞雞頭細而無尾毛"有斑點甚肥雄者足高 切有常 U 造地而安其行遇小草 即旋避之亦可 調勢在

不勝矣色有,黃亦而黑白斑彪如有珍彪者人甚赏之心被鶏處處原野多有之甲州信州下野最多幾內之產 南木人鼓脹或滿以食養神心且生姜黃食治小兒府肉并平炙食甚美如用以前好人且生姜黄食治小兒府 牧墓得几 為鶏又南海有黃魚九月變爲鶉而盡不 始化成然以明生故四時常有之智則始明紀於復爲 風故夏有冬無 印度三十国金 九春二三月始鸣至芒種止聲亦月又更發聲至中秋 等聲站中華快馬上灣團而永 的每早且日午夕喜鳴其聲如日知地快 新有如此 要有 有數品帳話古話 然利 止聲人養之其龍最美麗而此與為相並弄之其此者 小足與不轉時的如雄鶏未發聲明置谁龍於例則 までくらい、我をたいいるはまっかみれかしらん マ京角東といり上



常熟縣志云噪夫麥熟時有之亦名告夫子 郭璞云鹨天鸙大如蝎雀色似鹑好高雅作整 黎明時遇天晴霧則且飛且過直上雲端其聲連綿不已 一枝倭名抄云雲雀似雀而大淡里出或用鷯鹛字為朝 口言とこれでは一位日 才圖會云告天子似熟而小褐色海上叢草中多 自己 脛就放摘之者多其味 片脆骨軟而脚共可後以具下 天舞鳴倦則飛下人。黃草中夏月伏柳於麥圖中頭 支以備之好赤食 網接六七月易毛改循俗呼稱線雲後至冬島肥仍 而直不下手樓先下数十步外而疾步入常宿故能避 飛翔鳴時起頭毛其聲圓亮而連鄉不休晴日高麗展 領白的腹灰色脚照細長心亦長有路故腹人醫霧也 名世馬勢之訓者非也 饌甚賞之或多繁龍但脛掌細弱易前故籠中盛成布 鷚有數種大抵 似雀而大 言い合列西 頭背鸞巴黑斑不鮮明眼傍

舞片相為其時亦短頭肯邀皆灰色带黑胸前白黃有 状類 雲雀 稍小在田潭流水間鳴聲飛

鬼雲雀 黑斑尾白與黑旗 是乃獨中之大者節頭鳴鷗勝於常雲雀然 まするなるのはできつ下によいきてようなとうかい



白頭金が

古里、村舎

くくとうとう

ヘツテ。ウフラン

三才圖會云白頭翁形似關為其飛似点之胡頭頭 白毛身養色宋魏野有白頭翁 △按有清點鶺鴒者頭腹白而背黑有原野池沼乃水角 **鹡鸰屬边疑所謂白頭翁是乎** 

西易各故名為為者其聲也張九齡以為傳書月為內職平 解諸藥毒凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄其性最多 本網鸽。處處人家意之名品離多、大要毛羽不過青白色 △被鴿有駿品頭短而有小冠胸隆服脚脛亦短今家家 綠鹊斑數色眼有大小黃赤綠色而已惟白鴿人藥 ロまえます。同意 奴,其屎者左盤故名之左盤龍用治,諸瘡, 野鸽,尿 能者名朝與歲背上有金彩者名金陽有黑白根三百 與明美者最珍也並當短限企色為上品價貴多差 ) 頭有, 頭文者名, 遲離鴿, 頭背灰黑 色腹灰白 「京会の前、 を名し 友在我らくての限るやて竹子は大夕きのち いつくっ 和名以信八止

每月從午至門推出伏之從西边午雌鴿伏之 惟為草木亦人所重着子稀該所謂神佛之故多可禁二即也上品者一歲不過二一産四即而多難从育是不 人物好真等子以什麼開雜萬令食之如此經二三日 為 堂鄉 與家為同類 果種矣 是 為於夜鳴聲如日 偶偶 乃自開口受餌人安餌於古頭疏之、大抵兩月一一產每 先生一雄的隔一兩日出一班子、洪健二十 如鴿去不歸則使堂鴿若干飛舞誘歸之也堂鴿肉 出入各居匹偶非不入他為可謂真節者矣其生明機糊辦等皆能馴與雞大相併屋上攝樓局局開窓 常樓堂社寺樓放俗呼月堂鸽畜鍋之家亦必為 與家為问類果種也多灰色無冠為果洗雅

常以六月化爲黃雀十月入海爲無則所謂雀化路者益 肉甘溫正月以前十月以後宜食之限的合多食之 水馬哈雀不久水國多溢決器變化則未南海有黃雀魚 者呼爲,取雀表於小而黃口者爲黃雀,知雀九月雀入太 雀其 視 醫 瞿 其 目 旧問體絕肥背有肺如我綿性味情同可以灸食老而惡養其視為糧其目夜冒其卵有疑其性最強八九月群應 短而長二寸許故字從小 隹 住, 舒離, 此黃白色躍而不 為羽色斑過額衛皆黑頭如顆蒜目如學級尾 間則近階除之際如原客然故日瓦雀官 と言いる日言に言う 戸尾雀 嘉客 **九名**須須女

常海灰色其雌者頭背黄灰色腹嘴脚皆雄與同 院奈崔延宇第 形小於雀也二分其頭背前榜色 在霍扶小於雀全身嘴脚皆私而頭頸與腹思熱效切 △按三丁圖會云雀月昏百成有人至昏不見物者謂之 そめ、謂之見惟 雀香色雀貪食易補老者放點難取性不能要吃屋屋 漫三 才置給 ます 後のことをまちゃくかるかきったちゃん 雀原也其尿底至尖在上是雄 形小於雀也二分其頭背前楊巴腹白 属金巻をプラー なるからめ

二世是原文之於,林山獲白维獻之皆体許也仍年熟改一按日本和孝德天皇時白雀見田庄又自大唐使并持 之以爲奇而難育雌雄於一人為多生,亦一具也 白雀 本綱云有白雀綿書以爲瑞應所處 黑面有白點尾亦派黑其聲清而各體追世自外國來名 爲白雄元年蓋白雀今不為奇珍然絕白者私也好白 英者間有之而能之不時、眩暈平倒,焉如人之 趣流然 蓋白雀の一柄子

墨客揮犀云雀出殼未獨時以蜜和飯間之為白雀



たとり

魏鳩

テッキュッツョッ

和名 多正利

本網突厥雀生北方沙漠也大如鍋那似雌雉鼠脚無然

りは民に十二回る

TOP MENTERS ELVIS

房屋有城莊周云此鳥受其子, 悠其处 △按高雀似為而帶青黃色放俗呼日青鸡 阿乎之上 高者草之高者也郭璞日春時各 本細高雀似雀青黑色在高間塞外強多食之美於請此 昨晚尾星飛飛川雌前雄後隨其作止此鳥後北來則大 △梅切韻云為小鳥似雜蓋突厥者禮朝之名彼地之自 千然和名妙院載和名則首有之千不知 管樓山中秋冬出原野苔質問大如,勢及雀而頭青苔 有縱索亞眉類銷黃白色上嘴眼邊真黑胸脇淡黃口 三丁圖會云似箭產身微綠色調之草雀 ハアウッヨッ わるべ 青鴉俗稱 俗云阿平力

为甘温 · 核野鸡似言鸡而小颜青黄色淡面鲜明湖全,似青鳾 力学を上するの 而有黃赤與黑銀頭皆黃白脚細而淡赤黃色性安語 黑斑或有語亦與黑縱斑教腹淡黃脚脛亦指他淡白 性急暴聲亦短小 茂 存性能止血有.种效又能解毒治食傷 題見干林人 きらウフウラや。ウ みそさり 草雀 黄服雀薇雀 又云法 布名太父美上里 隐

及每食不過數粒小人畜馴放其作戲也 然之情密如刺機然故有機雀巧婦等之名而和名少 無為姑佐巧婦鳥以數美如馬二物者非也許從太 一次無為那狀如上說而脚黑機亦其雞以髮繫之以來 一多出雜城州岩間聶州有馬水及其作戲也 來學至為精密懸於樹上或一房二房故日、黃林不過一次過其啄如利雖取茅草毛養為果大如雞卵而繫之以本鄉生蒿木間居、藩龍上张似黃雀而小灰色有張聲如 肉甘溫炙食甚美令人。聰明, 小而聲大也性良寒難育 **楚**灰酒服治膈噎神场 

祭及七月蘇則毛脫鷹鶴食無則死故龍皆無後然 煎肉酸平有毒損人神氣不可食如食熟人不可入水效 白燕 京房云人見白燕主生實女故燕名天女 富也被胡燕, 商品則俗云深山燕也 心原於屋宇之下其去也代象數於當九之中或調其 不知能大如雀而身長翻口 題領布 翅岐尾游形向有 自必与乙營巢避戊已日春在自來秋社日去其來也 斑黑而聲大者其作軍長能容二心獨者令人 紫胸輕小者此常之 THE LOW LITTLY 代でめ 和名豆波义良安 父云豆波父良

一班也甚捷直翻仰亦能飛所他鳥不能,故障湯不敢放 龍好港故馬所吞兵祈禱家用熟召龍而一理也 也既雅去後復皆來調通迴旋如謝禮狀而去 有地吞無難復來將吞而却此遭無下腹裂斃閱之有此母鳥死後母鳥所為也往往見如此者云云 来啦之其雛稍長則出無滿可落而不落清視之有暴 往来于人家水氣處人覺之東學徑三四寸音為學表 有一軍無故報皆死於是見其口中有要乐松刺等蓋 一一統針的鋒樹果口燕之智堪惟而其針養於何處。平 紀心完如至途其智勝于巧婦鳥矣雌雄文代哪首家 成成 不忌失而來其與固密不可言用泥如爱手 與形態於家內棟下而與之則強言營與凡一營與 まるするこれのあいいかいかかっているかいろう

合。四足及尾如一夏出冬熟盐 公云腦風化陶氣 洞中 形心 亦化,居一路文 个家屋間形似氣灰黑色有清的 ホツイ にらばくめ 恐不当然 夜茶 石燕 和名 今云加宁之利 加波保利

肉就做熟 去肉上毛儿肠炎入藥能狗人宜感做大如鸡者服之一夕大池而死鸣呼書此足以及大人如鸡者服之一夕大池而死鸣呼書此足以及 燕遊茂 上 霜 人 庚 申一 此 理之不可 晚者 也 自蝙蝠 核伏翼身形色开聲几皆似風而有內翅蓋老鼠化成 為鳥也是卑賤者故俚語云無鳥之卿蝙蝠爲鳥王落竟捕之若所齒手指則難放急以振與之即脱焉其故古寺院多有之性好山城包被於紙地之即伏員臣 有純白如雪頭上有冠者仙經以爲服之十百 おかからものいれどうとの方きようちゃともうなかった

本翻唱鼠状似蝙蝠大如鸱鸟而肉翅四足翅尾頂肠毛 皆有窮極也 點同為 襲 鳴取其皮毛血產都的產持之今為年 皆紫亦也行上養腹下黃色歐額雜白色脚短儿長尾長 八枚照見機內,划方地如,能沒伦口野姿閣東日,毛毛加 天計其翅聯四足及尾與福同以尾飛而乳子子即踏 **苟子云龍角五技而寂部能派** 時食火 分能, 元不能為身能,走不能先久 むさいのちきをおいてんましているな 11/20 何能從高越下 肉味微温 元明し のかせる ルイチュイ 少能上屋能緣不能窮 生能飛而 具遊故寝 又方行色加 俗云無た大は りたも美

去其殼皮食蓋此、惡風之光者子 形形以為為人物則等果長以為與我也子明愛子甚故相尾如為納則等果長以為頭貨如抱子明愛子甚故相尾如為納則等果長以為頭貨如抱子明愛子甚故



賜賜 かつくん 且易

盡且灩鵯與 寒號蟲

アツウイ、

云川上州冬不鳴蓋冬至陽生,柳暖故也屎戶五靈店 鳳凰不如我至冬毛落,裸體書夜鳴號,日得過且過月令 如小雞四足有內趣不能遠飛夏月,毛盛五色自鳴若日 網寒號蟲出北地今河東及五臺山諸山中甚多其狀

游說未許恐此俗云蘆五位醫兵 原名抄載四聲字花云 蝎 精 诗色 萨似表 一一极 五 虚 指來 於 恋 校不言其形状未知何為也蓋獨孝本網為聽 行血止血治諸痛惡人多,以前心潤澤者爲具殊甘凡足厥舍肝經藥能治血病 有如糊者有粘塊如館者人亦以沙石旗而貨之凡用 是門 其屎恒焦一處氣甚脲惡粒大多五米之 陽且屎也如疑脂而受五行之靈氣故名 ころが 状似水雞而稍大頭背腹皆材赤色 一点の日 さやつきょり 位發達五 豆布名止

而齊大者無是於此者死然如牛乳故俗稱特牛鳥又黑斑翅及嘴灰黑色脚齒而带青色在菩段中其形小 美成魔不取之蓋是翻騎矣議者正之,似有者下科出力言愠愠也其飛行速而難捕肉味不 の対け

一周京其及民民以引人之成後是府縣都然在在庭籍

· 人而以於在我初川衛之下

為其其民物經經經歷以

上行る他の









英三十圓合 漢三才圖禽卷 年りこれ けってら 為鳩 計算 本人です 一第四十 日末四十二 一一一一 青龍

駒赤鳥 范橿鳥 鳥 駒馬 島鵯 泰吉子 啄木鳥 つまってき 鵲 鳥 うらう 736 月全り ナチューナ 鴨嘲 わさりてさる 椋鳥鳥 遇 眉 鳥 くてどう 雀 島

深山鳥。鳥 育蔵鳥 惠奈加鳥 木鼠鳥 鵜灣子鳥 日雀 核子鳥 眼白鳥 珊瑚鳥 額烏 爲

オジニン田角 月金四

和漠三才圖會发 攝陽

拔 殴 西 法 橋

す島良安尚順

斑鳩

鵓 錦鴻

潟 孤 祝 阜鸠鳩鳩 住

主治明目助陰陽久病虚損補氣令人不噎 雄呼庸雌呼雨

其雌屬則呼而反之故日、鷦鷯巧而、巢危鳩出

惟頂下斑如連珠者聲大能鳴可以

小而灰色及大。而斑如梨花點者並

ハンキウ

性愁孝而拙於為果德架數草

の世民に十四県金甲

水木有更

南京鳩 輪似懸數珠於頸者,皆黑脚脛淡赤其尾本灰白末黑入幡鳩里之惧 形小於壞鳩,遍身材白色頂下有落黑 雄八幡生生人誤食之則唇脹腫悶亂矣蓋此神與入八幡山最多俗以爲神使好事者書八字扬帶想之雌畜之極難馴經年亦放籠則再不還來其內不美城州 腹紫紅羽黑尾碧白嘴脚蒼近世來於中華甚賞龍之京鳩 項背紫青斑而頭有黑紋眼邊微紅頰臆青胸 食以爲藥者是也 相感、令然者乎 色常棲山林,四時鳴秋月最甚其聲高亮如言光水也 脚淡赤尾本灰色末黑其聲短其味美九州之產最佳 頭背灰黑色而有赤斑彪相交如錦胸腹材亦色觜蒼 有數種俗云濃鳩 止久 おおおんないないではのはきているかいれりなんとといる 鳥類中之最大者常棲山林而不近人**宗** 木石内美 形小於壞鳩遍身材白色頂下有答黑 八幡鳩南京鳩

麥梅木脫却破勞之與上沒是人工其聲如俗呼响公阿二月,京東原后始鳴夏至后乃止其聲如俗呼响公阿 本網爲鳩於大 為軍多居。樹比及空鵲果中哺子朝自上下草 化班住恐即此也好食桑椹及半夏苗 △檢青鶴居山林而不移,村里故俗呼日山鳩,状 綠文羽尾黑啄著脛掌紅其聲如言比宇比宇死然 而項背深縁目前衛後至隨黃色應有綠斑毛腹白 了有稱山鳩色御衣綠黃而象此鳩 如為而帶黃色啼鳴相呼而不相集不 類以致獲穀共因其鳴時可爲農候 らくそり スウキウ けくどり 鳩

肉有温女中心的那公為杜鹃者甚該也 鴻仲秋鳩復化爲鷹故鳩之目桷如鷹之目鸠踏 本綱桑屬山林有之人如鴝為著色有黃斑點好食果給 或家家能榜或家家新磨 故名之耳其脚脛骨令人夫妻相愛五月五日收帶之 男龙女方云置水中自能相隨也會經云仲春應此為 按布毅馬石州藝州多有之二月至五月有聲其 一才圖會云陽鳩 言豆豆豆豆田家此鳥鳴即下雅穀種江東亦種豆 北壮張鳴以翼相拂其聲口家家微 サンプウ

玄海丹其類有九種皆以家色別之非謂毛色也今俗多 其態啄微曲而厚壯光些或後黃茂白或淺青漫黑或沒 **畜其雜教作,越無** 

育節又有一種鐵嘴鳥 聽人曲調則以嘴喻紙糊臉子搬演法戲移腔換套必按 二才圖會云戲精鳥似雀而大嘴如黃蠟色故名能歌舞

八松桑為狀小於為項黑腹背灰青色羽末黑一日斑嘴 迎常鳴春月能轉,如高光,他後名抄,的流加 微田而厚港黄白色尾短好食豆栗故名豆井 苦るないつうしきうのりいれるさともつところいいいは 斑鳩

**%** 

**鍋粒小青雀** 

去所鳴之家以爲面鯡門就法禮記五月賜始鳴詩豳風光所鳴之家以爲庙被其站苦死所化故又名姑惡人多為一苦苦俗以爲婦被其站苦死所化故又名姑惡人多為網賜大如鳩黑色其雅也騣飲足谏魁也以四月鳴其少綱賜大如鳩黑色其雅也騣飲足谏魁也以四月鳴其少綱賜大如鳩黑色其雅也騣飲足谏魁也以四月鳴其 常樓山 月鳴川之 核鴒狀似 朱元志 雜殼肉味 初,腹灰白嘴大魚而灰白眼下順下正黑經掌微黃 林鳴聲似山雀而大春月轉出數品聲看之 義不合以 有油臭氣不住爲四亦捕桑屋蓋為 志 分 提 心 謂 小 青 雀 心 未 四月為准 肩背灰白翼黑中 詳形狀 伯勞 术格

お漢三才屋舎 人為當類 をクローニ C IL

之即速語機成大或差或發他人直振相近亦順。 一按賜形似為而小頭背至尾黃褐色眼及背顏客似小 難蓋於戶地 畜之代 為作遊獵耳其聲高喧如言奇與夏月鳴冬止 有黑横形 鷂眼邊黑眼上白條引類嘴黑而未曲極聽白腹黃木 才圖會云與飛不能翱翔陳翅上下而已食肉不食穀 其肉味似雀其氣臊常人不食之鵙皮硬而毛難脫二 地結或日金得賜之血則各血海金人不 關白初黑脛掌黑儿利而每勢小鳥食之人

一路干山水田

榨油即又能啄產圖為語乃年屬也 更輕鳴農人以爲族其聲日然架格格至嘴乃止故呼爲 頭上戴勝所巢之處共類不得再巢必相間不已三月五 △按此未知何鳥蓋榨油即者油造家之控即也每自五 本細鵠鳩狀小,于烏能逐鳥其大如燕而黑色長尾有波 更打強其所業和漠不異 キッキウ 鸽鳥人

キュイョッ

則草城如告故名寒皇皇者告也又可使取火也 台头則能語聲七清越也放則口黃也老則口白頭 順者有無情者好浴水其晴瞿惟然故名雕鸽天寒欲。 本細點為漢於鵲溪樹北及人家屋省中身首俱黑兩盆 目睛和人乳中、耐滴目中令人目明能見烟 名有白點其古如人方剪剔能作人言五月五日去其 主治五寿上血為散或又治老嗷懶

△按鴨為大如伯勞其頭背正黑色胸腹白而有黑斑脛

二才圖會云五月點為子毛初新成取卷之

対が近くろはが

之班色不鮮關黑其裏材色 黑紫黑其吻黄色能轉人畜之樊中賞之其雌者的 形狀同鸜鸽而眉白者 \$ 3'

眉白鸛鸽

本綱百古鳥居樹孔窩穴中,狀如鳴鴻而小身界長,次黑 書月令芒種後十月及古無聲謂之陰息 轉不完夏至後則無擊十月後則藏部人或玄明之冬月即 色微有斑點啄亦兴黑行則頭俯好食血引立春後則鳴 死此鳥陰鳥也能及者轉又如百鳥聲故名百古及去 ヘツシツラウ 人見豆和名豆 そりり 白古鳥 △鶇音 及古

食之爲祝例矣倭名抄用鶇字又一名馬馬持議然其一一一格百古鳥俗云真狀如點為而灰黑色京師每除夜長

一被喧嚣百舌烏之屬形大亦相似而指灰著色腹赤其 之美食味美 聲短能羣派故多易補於其來處撒餌張器或 馬鳥又誤今桶 きるい レンッヤフ とううしり 同 俗云尾長鳥 **然**式 志 正未詳 名赤腹

甘淵主治益氣治風疾 統制之類也俗呼為拖白練 也自經云冠鳥性勇纓鳥性樂帶鳥性仁所謂等鳥者 於的似鴝偽而小黑獨巴其尾鸽長白毛如楊常差

△複練鵑大如鳩狀似山鹊而頂純黑如黑帽胸材灰色 美階腔灰黑色的雨時奉飛其拳矩其飛也不遠也關背青碧尾長其中二尾最長一尺前端白成團環形甚 東山中多有之幾內層不見之俗呼名尾長鳥

きんもやく

倭名抄云連雀者唐雀也合俗所稱者雀之有毛冠也是 島希見疑異國之鳥矣

△梅連雀今處見有狀如雀之大,頭背胸灰赤色翅黑有 也今人稱有毛冠之鳥不同毛冠其鳥謂有連雀 黃白 圓文 羽尾端界紅其尾短黑頂上有毛冠眼領邊 似孔雀形勢但聲不好如自此伊比伊盖此與練韵 網灣狀大於點為雌雄雙飛体毛黃色初及尾有黑色 黑常榜山林成章以"形美人畜之樊中或披尾如無多 回音而物果其練的印幣島展長也連在印冠島原 川黑眉头尚青脚立春後即鸣麥黃松熟時七 秘機 聲乃應節 齒時之 身也 脱文 倉東 鳴別 監 羽尾端共黃 うろいも 黃伯勞 松壶貝 黄鳥 金衣公子 黄袍

又 月 川 藏 整 人 田 塘 中以 泥 自 奏如 即 至 香 始 出 △按答沐光明 三才圖會云荆州每至冬月於田畝中得土堅圖如明日前溫此鳥感春陽先鳴所以亦人食之食又不好 月止鳴日春去採茶之候也呼爲報春鳥 越取以賣破之 營在其中無羽毛 供春始生羽破土 而出 前山記云灣如鴻鴻而及著每至正一月鳴日春起至三 自即即似人方皷至立春始轉多春止其聲 何是圓滑三歲長四五分雌及未老者其毛 短鳴則強尾冬月如 飛啼則急而長如月法華經或如日古計不盡或如日 月星日,謂鄭和州人畜營雜時教之以口笛見令轉二 光而後又置離於側亦令羽之今往往有之蓋營形色 头而衛脚掌并 灰黑色 眉有三毛灰白長二二分吻有 次之形似目白鳥而肥熱黑而黃色腹灰白眼織皆細 出一和州奈良為上信州奈良井之 そろうちゃくいちはちゅんからないでしていると

地物有與同也不唯為而無青湖或者此白而圖總之者和黃不無也冬月難於土之說未知是非情因 和漢人異也但立香的轉也聲清亮也古今詩歌稱美





怨 鳥 周 燕

か~~な子規 題 鴻 蜀魂 陽燈 杜宇

之以與農學惟食盡盡不能爲果居他果生子冬月藏 啼 這 且 鳴心 向北至爱尤甚畫夜不止其聲哀切田家候 本網杜 總狀如雀鶴而色惨黑 前口有小冠春草印码夜 催歸

記云此為初鳴先聞者主別解學其聲令人吐血。否則出

蜀主本紀云爲蜀望帝淫其臣嚴靈妻乃禪位己去時此

鳥鳴故蜀人見杜熊鳴而悲望前其鳴如日不如歸歲時

△被保度度 共盛之形状でする 着れ明のから産公馬いりうまれて、下零 杜鳥聲則死故謂杜鵑亦日,謝豹轉情以爲名矣然不言 都云有謝豹蟲以孟死見人則以足震百如孟狀是或聞 商性子熟乃止蓋商陸不熟之前正杜將哀鳴之候五彩 之不祥、既法但作為聲應之又云三月三日杜鹃初鳴至 內一以不服氣不住或云燒末,服之能治痘移熟毒 敬至夏最甚至,初秋聲止冬月,則強干源山中每食盛 一有連膜後趾二,與諸島異兵季春鳴擊如日本尊掛 翅羽亦有白斑口中亦頭有小冠毛脛掌著色其前指 此與成時記之說異 京浴近處多有之以為哀愁之鳥然歌人喜聞初鳴齊 等之实皆認矣杜倫狀類雀鶴而色灰黑腹白有產品 為印 只二也人畜之在一类中乃不鳴冬月不会成難意 震祖不能營果窺為之 虚果 前生明凡為卵四或五社 點 熱 , 郭公 アノード さないローニ 霍公鳥 時鳥石旗奏和

被虫食鳥狀似社為而頭背灰黑色胸腹黃赤色翅 尾信灰黑色而有特色玩口中黃而無聲掌指與社 同蓋清少納言日營至夏秋之末老聲鸣時多之數院 云此說非也非為之老者少似驚而多似杜鹃 盛城鬼

加豆古宇鳥

疑此郭公

かつこうぞわ

正字未詳

內 脚指,亦二前二,後傷為一一一般亦色腹白而無黑頂之人被狀似杜鵑及蟲後為而帶被赤色腹白而無黑頂 大而圓亮如白加豆古字每樓山林不远人家 一前二後觸調社仲夏後有聲秋後聲止其聲 慈鴻 寒鴉



经合小

孝島

良和领名

ツウウ

之然舊說鳥性極勢三鹿死後能倒一松三松死後能倒五雜組云鴉鳴俗云三有四事故女子小人聞其整必 速取拍山鳥似鴉鳥而小儿人喜灣惡鵲前人喜說惡鴉有四種慈鳥州而鄉黑小鴉鳥似慈鳥而大階燕鳥似鴉 

長則反哺

十日可謂慈考矣背飛向啼也凡鳥類

魚面世及惡之何也

日本紀云敬连帝元李高麗上表疏書于鳥列字遊羽黑 延而孕候鳥飛翅和天將雨蓋鳥陽物也感陰氣而重故 三才圖會云點見異則緊放人聞為緊則極性樂空曠傳 俗以此与雨 △被鳥者有孝慈而長壽之鳥也山林及村市多有之彩 科漠三术區會 恣歌園果就最實編人家所順風肉解糕等、吸郊野 服之時群飛帰鳴無市中如野食雜穀或雞卵及腥擅 北大思之其肉鄉襲人不食故常不恐人不所愿為而 續日本紀聖武皇帝天平十一年出雲國獻亦烏又越 中歐白鳥蓋白鳥者間有出赤鳥者尚希有之物也 云鳥着熊野之神使也凡病人將死之前群鳴以爲回 **愈出則鳴其聲如日弱鳴絕黑而雌雄難辨自古相傳** 屍自恣食之故人強惡之至黃昏宿于叢林雖夜中月 屍肉最貧惡之甚者也 後のきちりつかけれのおろうできとくをちゃりかくてする 者,四寸二

慈鳥性貪萬好食善避糟微 のまだっけの回る日 加龍以爲皇太子之師於是 脖好後此別馬三姓各因所職命民辰爾馬船長其子太阿郎王洪玄陽君 拱千定若生三男长玩 王奉旨揮京族遣其孫辰孫王隨使入朝天皇三馬特 歷臭不可食止治疾勞 吸及小兒 順疾 既無識者反爾乃蒸犯於飯氣以吊印初悉寫其子 獨大陽鳥似慈鳥大衛而腹下白不及哺者也状大於 應神天皇命荒田别使於百濟投聘有識者國 まる 世の中よううとっちれようけっていくればるはし 一木 きり頂 ミプロトニ 始傳書籍儒風文 大此的為 楚鳥 ろうろく 鳥鴉 塩



為舅馬就 本細門乃鳥屬也大如為而長尾火皆黑而綠背白腹尾 りまたにけ、目的合用 猩猩知性又 鷹龍 似應馬而小著色能逐鷹蓋此二物本朝未見 似想而小黑色嘴邊有名甚動能逐為鴉見 児稚大科川の私ようのかと思うのすのす 下飛鳴以音感而孕以視而抱 谷川有之小鳥出于水禽類 大人では、 きい 水如,深会整鳥水見 成風多,巢必卑下放 からしき 鵲 協能 知尼 飛器鳥

內首《用雄鹊治石洲消熟統 了云常天中, 帽帽即及而受吸火聯俭

**戶鳥之雌雄難别者、共翼左覆石者是雄右覆左者是雌** 又焼毛作屑剂水中沉着是雌浮者是雄

△被此歌據淮南子云七月七日鳥鵲填天河波織太之 中華來偶有見之耳 養於難波杜因巢放產之云然本朝未常有焉近頃自 說乎日本紀推古天皇不年自新羅國歌語 的でとかいくきれてかられるとくられのなさいとれいある



山鵲山馬青紫鳥

サンツヤツ

不細山鹊山林 處處有之狀如, 鹊而鳥色有文采赤嘴赤

相值則標 說文以此爲知來事之鳥又能效應調之聲而性惡其級 足是長不能遠飛亦能食為雀絲云朝醫門精善器叫馬 也

△本朝食鑑云山鹊如鹊而鳥西有文来白項自慰青項 黑頰亦随白腹尾長而末有黑斑赤衛亦足往年自中 華至長崎食不應數不能未養之易死而不善息也



為傷

本獨陽嘲南北總有徒派林間以 選其目似鴨其尾屈促其初如 雅緣故有諸名凡鳥 朝鳴 冠多聲青黑色照朔不忘春來秋去好食桑椹易醉川 山鹊而小短尾有青毛

日嘲夜鳴日吸此鳥喜朝鳴故也禽經云林鳥朝朝水鳥 で大り見まり口し

Table 1 - Com An

和漢三才區台

夜晚是矣



鸚り

腰 吃 煮 並 皇

鹅字旗同

和名阿布生

インラ

**黎**賜明 陳眉公秘笈云應南多鸚鵡每飛數千頭危養之俗忌以 手類制首化者多病類而平土 黑不凝凡大者爲鸚媽小者爲鸚哥 餘月子可解或云摩其為則暗或云雄者味彩丹峰 **距前後各**二 本網鸚妈如 嬰兒之學 奶 語故字從嬰奶 一里於最為其性畏寒的發顫如着而死的 如烏鵲數百奉北南人以爲與食 嬰兒之學仍語故字從嬰奶 動古 有數種 如现完

和製馬

大亦如為紫赤色其小者俗曰都懸哥

八十三

味黄昨人舌人目目下連頸有派黃文,項尾有分縫能效 本鄉秦吉了大如,鸜為鄉黑色夾腳有黃肉冠如人耳丹 人接了可來於中華長崎土人稱之九官又稱化留加人言音頭雄軍用熟雞子和飯飼之亦有白色者 五色鹦鹉 大於白鸚鵡而小於綠者性尤慧利 白鸚媽 りまたことの回る日 大如母雞出西洋南衛 大方的員 美江山 あらいとくいたのとはかにおっての回しなる ツインキッりたら 表示古了 さるか 又云九官加 結途鳥 子引引

三老とり

息鳥

今云三光鳥

本細鳥鳳大如喜鵲湘碧色頂毛似惟雞頭上有冠尾亚 越如生態度小曲合宮商又能爲百鳥之音 △被鳥鳳近年有之辦碧色背上帶赤腹白初黑而微 二杨母長。一 出夷以尾長然兵今養雞哥丁龍美思點聲人沒之性 為來則振初拒之或、<u>冰其服其深如勒</u>雨端 而能廻轉其聲清越如言日月星 項毛亂起項上有冠眼大而敗青其尾長者一 二光烏其雌似雄面色淺尾短俱性勇悍育雞時如為 尺四五十至秒始有毛其形累似風音聲清

弱易死

倭名抄云陽貌 按鴨形 沙去故不用常告别作小智哉挨一點不羈棍挨適着機則倒能下候 亦色胸臆灰青腹下水 掌亦養黑色 食門大子門被南大的 時炎食則肚無脇味最 人会に吹え 點為而尾長 常成群 似為而色蒼白者也 取全山 木高原 卷四 春火色頭上 飲州或云食山茶花而賜 明喧其整如言奇異奇異 侵有黑逐嘴黑而利脚壓 十天兒草水種蒔雜 CI シスト 其整如言語明於可以 上捕之其智如此 毛亂起服邊帶 則無不生也 **斯格** 衣和 土云 业名 业名 1

**△按島鴨狀類鴨而頭至臆正** ますしからてくかをものあるしる技能である 八紅近年來於與國養主 取,小蜘蛛爲餌後如常其聲而 ろうかかすり

△被櫃鳥形小於鳩頭背腹共灰亦也眼邊有白色翮及 小椋鳥。狀相似而小頭肩腹共灰白色其余黑光潭 中民三十月后日 元且炎食以祝 們而取之 義矣肉 你不美有 服腥氣鳥食之故人養之不用 魚鳥肉 即 易死今 高城 除夜鳥 诸岛之聲又為人言 嘴明 夢 亦如其常性 解惡擊小馬 計少 如有青黃斑啄二寸 許有發黑色 腳 亦黑能喝 於亦似鴨而住集堂於好食惊及川棟子 交、物黄色鼻邊帶微黑,脚座黃其聲似鴨而宜 音似上至腹俱白 作 怀為形如小鳩而頂自背 灰黑坑下黑白暗 公園 500 剛上灰黑有英型本版白 橿鳥 好樓個樹故 俗呼見禮湯

其情如雖長數寸方長於以其端有針刺穿外城具 加 小者如准大者如為面如桃花、啄足皆青色剛爪利的 網啄木鳥、狀有大有小色有褐有斑褐者是此 動出食之又能以廣意字令點自出 思胞衛脛皆無色剛儿利情如能長数才也長次三 行効尾黑白成橫形或青色亦有其脚和腹白 啄木 島 狀 有 大小 頭 黄 白 带 赤 面 糸 而 黄 俱 能治痔瘻及關燒塘 月向東水脈一九能變形怒則如鬼喜則先以丹砂大清料的與之一年成脈和雄青年日向西州烈血熟飲食人面色如朱光彩射 納于孔不過三次 7 てらつき チョモ、マウ 劉木 五見大

△ 按場狀肥大灰鶯頭真黑兩類至頭,派紅觜症肥而黑 照場乃字曾島之雄也說附小頭背灰赤色眉白類亦 張吸息 印度三十三回金月一八木の角人たいの 肯胸腹及翮灰青帶微亦砌尾黑其聲圓滑而短鸣時 白頰下及部派私翅羽尾灰青西肠腹白其聲點皆黑 時是所加互果如, 如李 指手 故 俚俗稱字 會 强 孝 或以, 鳥木草所謂啄木鳥小者如雀者是千 形麗聲題,日宇曾始雄呼崩雌呼雨 夕好水不是耳前物好起建天 十一寸時此鳥都火水 端有到針頭如鋸齒啄動中盡以舌標出而食之以且 被 獨之小者 古長於嘴啄蛾及木嘉俗名城吸 うそとり つ出る 正字未詳俗 **独**烏之本名 伽月上 川東江春清

神過三八四節 が私は成大

馬長好動將其尾常鳴呼風雨。

となったくろうく とうけるのものからな



かんちろ

文息

紅衛青脛黃色或爲金腹近年來,太異國亦希有之美 本朝食鑑云此鳥狀似文鳥而頭頷黑全身紫

文為狀似。字質而灰色頭髮黑,賴純白盾脚俱紅聲短不

圓滑近特自無國來以形魔號文為畜龍而弄之又能母

於離中

八被駒鳥狀似屬而稍大頭背羽尾根棒色領頰亦色胸 中長三する 馬作列高達有之然不如和州之者 高城洞龍川山中多有之勢州宇治城州比叡獨州有 損性我寒難育也雌者無效色不造亦不能轉也和州 形勢故名影為矣春夏能順為之甚後之惟恐馬弱易 加羅加羅似走馬之島帶其頭海根左右亦如走 嘴細尖脚細長而養色其聲高清而長滑如日必 此 甚美轉聲如日珍古呂呂其轉也界值時代 我相似而界小頭背灰白胸腹白而有黑妙 、大利頼 ミンロトミ てき こましり

巧於作聲如百古 **应盖眉俗云類自鳥也张大於為相中華驚甚大**被 治知飯向金龍聽 尾 名品绘例以爲於 灰赤色眉白如畫類亦自川黑背上有黑斑妙尾容黑 白轉千整體意移 兩端有白色腹微赤黃色題下有亦與其脚亦黑其 里里者名片鈴如月知里里古呂呂知里里去 有如小鈴之音者人畜龍中弄之其意 歐陽公詩 為而小黃黑色其眉如憲故以名 山花私紫樹高低 不及國於自在流 盡眉鱼 ハア、ミイモウ とうざり

深山畫眉烏 圈彪兩奶亦有黑黑其尾兩端白轉時起毛冠其狼正 詩而美 狀似畫眉鳥而頭黑胸腹 灰 自 億 下 有 黑

かあっくう 正字末等 保阿加止利

△按類亦鳥形似雀而背色亦如雀其頰赤胸白有雌鹑 文聲似青頭而納尚常枝蒿間馬原角之屬影頭自為

頭鳥

かしらろり

正字未許

△被加志良爲狀似派山書眉鳥而毛 也如鹑頭黑种也 清輔府起色冠其泉黑 短赤,有白 玩腹白魔及兩腸有赤斑能成群其聲忽 る人ななる。

口表言する日



雀而黄赤色翅有黑縱短脚岸黑 ままくですのかのとろういまでれのとしてもという



正字未詳

山陵鳥

**二桉山雀狀似盡眉為而頭黃白帶亦色眼領邊有黑條** いきますのは 宿處乃至等自入去 獲物也有覆夢之勢其處小雀四作然然輸設龍中則能飛潜其輪別安小有於龍門為 月豆伊豆伊好食就能則愛胡桃飢則繼之啄中肉 背灰赤色嘴的翅尾光黑腹淡赤性慧巧能酶常鳥如 八藥用止畜类中為紀女之弄越耳 十雀火雀的亦然矣共其肉味不住故人不敢食又不 かといないしてくれてるかいよれかいかんこうちを佐 本合写現まででし

△按四十雀似小雀而大頭黑兩類白而白圓微黑圈 △被狀似山雀而小放俗呼旦小雀頭黑頸頰白如圓紋 頭胸背灰青翅尾都黑而有灰白盛條腹白色胸具 扩腹白翅尾黑其聲滑多轉,捷輕上下難見 おからとあるとくなり人の出でよういはいる一様の支むと きちりわら 正字末二幹 正字未許

和皆天二十万位大龍日 被日雀狀似四十雀而 有黑雲放其聲清別多轉如月四十加羅放名之其老 **腹白翅尾黑其根不澤** 者換毛色粉異形亦大俗呼曰五十雀 おきてんでいからめというかられているとのでは、 大大きりは、大いのと 頭背灰赤色類邊白黑相交 かろう 名義未許 雌者腹雲紋 加格云比 名義大許

○ 被弱狀小於雀全體黃色带青頭背頸翅交黑羽尾 按額鳥狀似躺而小, 内 不 苦 村, **牟**知山牟肉味苦不可食 黑而交黃腹白聲亦同鵝山中水畔有之故名 狀似鵝而稍大頭背灰白服後做黑背有 形色相似鲜明而頂有小紫點 さからないにもまくぬところの一杯のめてもいろうない 灰白色带青其整清圆多面 いきょり 和企利比利比 正字末

## 恵奈加鳥

なるがとり 正字未登

△被惠奈加鳥大如鷦鷯全體似四十雀而背淡赤雜色 此四十雀之屬平性怕寒難育 圓小於常島其聲清亮而似附每鳴如口豆伊豆伊蓋 鮮明眼後背上翻端初上 一有黑煞其尾半白半黑頭



服白鳥

めしろとり正字大学

△被眼白鳥小島也狀大、似鷦鷯頭背翅尾黃青鮮明

口書でにける回るり

不能有 "只口

△被菊載鳥狀似眼白鳥而肯 翅青緑色項上 乏以持研館沙糖其鳴聲日豆伊豆伊 轉如月比伊豆之推是也每好放掘之以阳或川熟粉安干掛傍喜 花者故名之眉邊有黑斑翅端尾黑腰黃腹白情 肯飛盡 復羣集他校故但說 解入之群居相世如 服白 飛出長群 則餘又相推入自中拔去而如初終馬兩隻 性能成群好发在樊中亦集 謂淡茄黃色是也眼眶有白圈胸臆白而带树色腹白 **脚汉黑其聲如白豆伊豆伊而短小性怕寒難有** 心帶材色最不能轉也 きく いるき正字未詳 一載黃毛如 俗云菊以

ロ当人によりでは人の「 爲青坑然無此言可是自 知幾千而爲為林木皆隱矣如此三四日人亦群集以 也实限在亦然矣疾 臘字、懶之部手近頃攝州天補之寺院欄子烏群飛不 黃白翅尾黑脚黃白肉味黃不可食 月本紀云天武天皇七年腦子為弊天以為大意 鳥也想者稱字此鳥常懷山林不時有群张出于三完 杨斑頷黃赤衛白起為黑佛亦有黑語胸腹亦思遠下 千成群級天狀似雀而大衛太圖頭頭一次大声有 云此鳥群張如列平之滿山林故名為于 人名の国人 大学、日日 以避追群飛紀女馬拉 あらり明後間がある 止和名阿 名表示詳

正字未詳

**秦麻之右為** 八枝核子鳥狀大如雀全體灰黑的腹淡亦色羽灰黑马 麻之方為 麻之古鳥 **此字比字轉則曰此字知由留比字知由留** 九卷子島之屬性點利而聲亦宜宛然似, 旅之子故名 黑自頭至的淡赤面有日圖和千葉菊花紋鳴聲如日 初有黑彪尾下兩端白者二其衛短而亦黑脚黑頂灰 状色同樣子為而大其菊花於亦幹明 似核子鳥面無菊花殺

之蓋麻之者猿猴界名也

からいか

うない思きしょうかいましころうるでは

いそろとり正字未詳

伊頂加長 松云仰

△按伊頂加息狀大如點鍋而頭背著亦腹魔最亦崇街 差而趣師作义故謂事物 謝語者 等伊頂加衛以其衛

八首島本朝食鑑云八首島狀如為面頭有黃羽遊其 端有黑文鳥時起如揮羽扇服邊背上紫色衛長短如 伊頂加 衛而作义 臆的黄赤腹白有黑双翅羽黄白斑



亦有黑斑翅上有自 羽黑 羽僧層指脚差黑其聲清亮 一一被躺大如雀而頭黑有白 愚路相霜頷頭正黑背翮灰

多轉如日比伊古止比伊古止

あるる梅をしいくときるなけんしりとをしてものりでき

箇其聲亦清滑、名金花 背絕黑背後腰間並黃翅尾 純黑而翅間有白羽二四 <del>张</del>稍小而頭黑眉黃頰額腹胸亦皆黃月服後至

形色似為而眼圓大其鳴聲與鷄相似



聲清何多轉可感



按木鼠為狀如雀面頭背翮上灰青色眼後黑面頷頭

1腹下黃赤色越黑其尾灰青有彪其聲短而

微每預山中樹尼居放名。木鼠

きねもみ

三才圖會云鳥鼠同穴獨雅云其鳥爲總其鼠殿甘







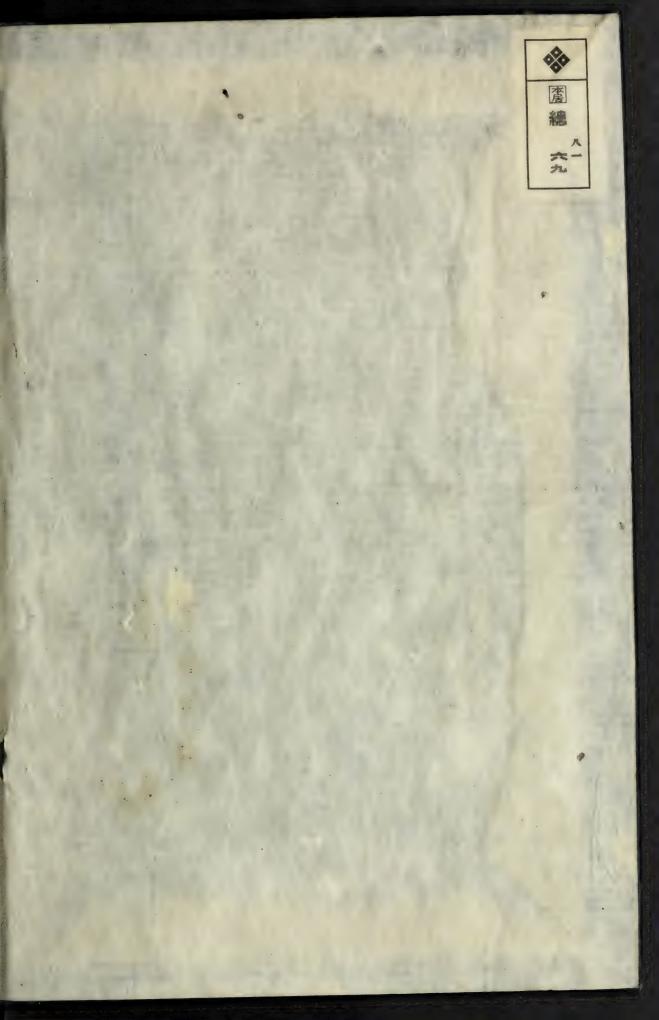

AE 4 . T4 . 1824 V. 44

馬馬 する自 不置會巻第四十四月銀 五郎 A STATE 作り戦す

雌常 鳥之用 四岁 樂 附 天狗

養雁。烏派

諸島有毒業

本窓三方屬官 源 八山 月 目 A TOP

和漠三才圖會卷第四十四 城醫法橋 寺島良安

攝陽

フランハアン 

之長故字後尺尺總也其種有四赤多者鳳青多者經言鳥後之雄爲鳳雌爲凰在天爲朱雀羽蟲三百六十風爲 文龜背羽備五米高四五尺劉翔四海天下有道則見 翼若, 学, 并聲若等關不逐, 生蟲不, 析, 生草, 不是居, 不, 俗 梧桐不棒非什實不食非體泉不飲其鳴中五音飛 本細鳳凰状鸠前麟後燕鏡雞啄光頭魚尾鸛類為題龍

週大風雨調墮其雖小者猶如鶴而足差短周屋州北甘山壁立千依猿然不能至鳳凰巢其上惟 也世語日青鹤鳴時太平放盛明之世鄉鳴藪澤音中往 鳳處未必有什有什處未必有鳳 棲止 處掘土二三尺取之状如圓石白似卵者是 翼一足毛色如維行不廣地名日青獨其聲似隨落生生 拾遺記云幽州之極羽山之北有善鳴之禽人 物如石者名風凰臺其味辛平鳳雖靈息時或來儀候其 ますらない相の様かしものようい竹のなるかり ASTA A

出焉自上古鐘滿非器皆圖像其形。遊遊至今不絕一足飛而不行至禹平水土樓於川田所集之地必有聖人



越鳥 摩出羅梵

和名官尺

三四尺不减於鶴細頸隆背頭截三毛長十年数十年 本細欢迎廣州南方,諸山多生,尚山喬木、之上大如電高

棲遊岡陵晨則為聲相和其聲日都護此者尾紅紙金學

先揮置尾之地雨則尾重不能高飛人因性捕之或猎后自背至尾有圓文五色金翠相繞如錢自爱其尾山棲必 雄者三年尾尚小五年乃長二三尺夏則脱毛至未復生

はないというようないのか

三才圖會云寫神靈之精也亦色五朵鶏形鳴中五百其 肉鹹原夷人多食或以爲肺脂能解百毒 所謂孔雀見光則死而躍者是矣尾有毒入下令人各 拍手歌舞即舞其性如見米服者必吸之孔雀不匹以行其雜馬鄉或探其即雜仗、出之何以猪肠生来之屬此人 影相接而多或雌鳴下風雄鳴上風亦多又云孔後部有 △按日本紀推古帝六年 自新羅國貢孔雀一候近世自 此旗,将光,時登木,京陽,乾至,即交改其血膽為傷人,舍經 外國來畜之樊中雖多子難育 一 對其尾以馬方物若,回觀則金翠筒成矣山人 五十四年 美国中田

△按青鹭近世自外國來 畜之樊中以弄其麗色 狀小於 雌日和雄。日常其血作限可續方等琴瑟之效或日齡風 尾五六並三四尺許可灰青西带紫上有翠白小星文 於樊中而伏明者少矣故其類不審 朝食鑑,甚辞 黄白文尾如,酱蕉菜一尺計黃白有黑殺黃精紅脛叉 亞也鳳火則五米變易人君進退有度則至 如砂子也常如淮而黃色脛掌亦如淮而紅色其雌者 尺許灰青色雨端有宗七一点墾白小星文如鋪砂缸 有白級背黃有紫斑船上亦黃有灰黑斑羽紫黑有翠 有毛角胃類淺赤似維頭應家黃似。思心腹灰黑带赤 黃冠黃頭黃慶皆色淡有黑斑頭紫有黑斑翅紫黑有 白圓級或一三里或有青紅盡級尾長有一二並七人 孔雀,大,於維形類維而来毛似孔雀頭灰色帶紫頂後

中莫三十高音

了山旁頁 上送了四上日

E

國人代馬人 白色带黃類及衛黑脚星類雞而肥大能食鐵石竹木。彼 食鑑云往羊頁於阿蘭陀國狀類、天鵝而大高六七尺灰 丈餘食大変或食鐵石火炭足一指利几能 諸青云其能有不同嗎身點,蹄善色鬼 了人業新貨物云 黄七 叶元 ンホウキイ ひくいろり 鳳五郎

炎精指,重十字尾貴,合園物同,釣利,脚等前枯或,白如,散 火鴉。出於蜀骸狀類鴉而能喻火 禍斗獸 食火 歐也狀如大 而能食火其其复為火能燒 腹致死,一一行七百里其飛不高,門大如甕此鳥出波斯國 公核阿蘭陀人 真咬噌吧國火 為彼人呼口加豆和留肥 は美三十四門等 二佛齋安息等西南天台 小石其養为炭或石也人近則赶而爲繁 州長崎或畜之形器類雞而大高三四尺能食火温及 | 放着 鳥之 疏暴者也 資金方之 猛氣 檀火徳之 DICITY NEWS L 物那夜替 和名大加

十九日, 一個用戶縱之高飛牛 明星為皆伏無所母食所以 馬囊去怒撲如初又您而則乃以入代魔之如是者約四少內啖之初不多飽又數十日, 服縫開始聯其她而去囊 初必怒跳顛撲不肯立久而 因億始無臂上度其餒甚以 升作, 推形置內其中, 出没草, 用應見即應提十九日, 一週開戶, 縱之高飛半 明星為皆伏無 及套雌則體大雄則形小察之惡易調之實難 這以及熟色衣屬以厥色無常寅生 西就經流爲銀一問作總三歲 教應者先,終其兩目仍布裹其頭閉空屋中以草人磨之 五雜組云產於遼東者為上故中華之 六部短者飛急蓋鷹與鳩同氣確化故得稱為 酒以排寒生於窟者好、眠巢於木者常立雙散長者起運 花或黑如點凍大文差錦網斑似觸身重若金儿别如 焉智之既久然後出機橋縱無不如·意矣 一出没草用應見即奮機之遂徐收其之高飛牛則霍鳥皆伏無所得食污以 作為不及 高麗産ん E

**選来此謂於幾和太利** 電源大富時鷹匠人併之開居。于燈下每夜自酉至子如 電源大富時鷹匠人併之開居。于燈下每夜自酉至子如 電源大富時鷹匠人併之開居。于燈下每夜自酉至子如 電源大富時旛水者。日細掛前加 東第人家者日果 一就日撫鷹又日片鶴側側林 三歳日再鵤崎熊 北部大島時旛水者。日細樹前加 東東南人家者日果 **允應衙門准一隻為一興諸島內亦進之以每日十五** 在山中一麼拿者日野福以能人養之難則 中書人による田子 黄而縱有黑彩房毛局以白色横生心。如此其色土,那名太伊宙城生育於山者日黄鸡为为外其色土,是雄大而縣魔雄小而劣稱兄姊沿海;此大而勝稱。皇莽百古鳥野而遊獵乡獲維是本朝鷹行始也 以卑循著其足以小鈴著其尾居脫上而未義能聊天 みんくせいなる意ととうらいくよのもたている でいるでで 去するりいからまうする方のおのまうせと思さ 五十日 万元

集則呼波伊波伊如為雀鶴雀戲則呼保守保守、在雲朝不見者奉之朝則東夕、則西其季聲呼、於宇太宇如 用內毛日水橙毛,候祖脚著章獨處日,無毛照掛於之共毛部古其勝出白毛,月茅花都波衛處日,無毛四海黑付五於下尾,日石打,守紅尾,端白者,日,被華,此號就清毛,日好及尾下有三品色日,尾赤色談魚亂絲镁太礼技衣佐古名 調府局屋三歲調兩片簡蓋易其尾也一枚光而一牧生 則愚尾如一枚尾如遇損傷則取漆樹汁用接他惟是尾魔尾十二枚長五六寸能合而末圓有黑白重於過天寒 脱落回還生新毛七月中旬如舊謂之片為屋一成易七四月羽毛辨易時解去韋稱放于為屋內餌食任意逐日 是異他禽 まるうさすかとのもなってとればをいわれている ちゃくからからろうとうとなけることからは

且有武名有戰功屬員住之弟良的於羽州亦一勝利為鷹制之長而從馬至于今城田瀬者皆學齊賴之街為齊賴之新任出羽守源賴義東位之時齊賴以善養監 如之何則盤飛其上良义不去人見之跡之免可徒手捉即死又鷹遇石則不能撲免見之數依嚴石傍旋轉為無 五雜組云於亮遇魔來撲城伽以及摩其几而到之事 煤期也以用電流來皆遇不祥之北或云危鷹不可流下燈羽毛出自奮流來皆遇不祥之北或云危鷹不可近下燈羽毛 背腹白衛灰白色者稱**台灣**這心自者稱。雪白產過一人白 者稱目白傷古者白傷爲珍奇近也看有之羅山文集如 日本是二十日日本 人はいいっている。まるはいいからいん がよくならいとくなるとけしると言のすけっという 的の方と言いるとうるいるののとときあ

聯語



和名波之大加 俗云波以大加

○兄論ラー

△ 鷂似鷹而小者非應為之難別此一種也過身如產為多黑

**凡應以雌爲狩獵之用惟爲雌雄共東用尾州木崎山中** 者捉醫又有丹兄鍋者毛色如途中 鍋之雄也脚極,細而易折能捉鵝己下小鳥最俊

赤斑背絕黑色光者皆能捉急為己下小鳥而熟鴻為等斑腹有黃黑斑者有亦白夾斑者又有胸腹灰亦色夾黑

そいくのんてあるはなるいかりもくひかりりや 回状はっこけいいとわくを書うり付きぬされ

及北國有之



其拳魔空中命侧身自下旅之處於鷹一三十局會不勝拳堅處大如灘在俯擊鴻鴿食之鴻鸽出三十局會不勝拳堅處大如灘在俯擊鴻鴿食之鴻鸽出三十一局會不得翻攀首度析是所以車脚短也 也多姓 共能捉小鳥自朝與來未聞本朝無鷹之就惟之婆 隼之小者其大如鳩有青邑者心縣作亦毛 似非而若黑胸腹灰白帶亦其片腹班放初毛不生亦三 東行則是以不東在蒙勒西南北亦然此天性義也多洪 相非而各隻車門者雖同類並居而不此或同數一一一一及占天子的為之数性私而不料應為之屬同類並居則 聆着顾放了殺衛葵為鴿及小島以 媛足且則縱之此鳥 路與應同全體不似應為能擊為傷是為不能能為 日年谁日常始陽養鷹不改於作不聲胎如以懷 隼之小者其大如鳩有青邑者心數作亦毛者 さけりからからいのちょなりというのとうかん

火を打とさしいのはきまかるのたろうろう



用確認

高加名?

△按角應另應是之類而大, 岸者也全體形名, 雌雄人小皆 同于作馬大太應三倍馬本草網月產馬與角產馬相混云頂 調之一地心見見馬青珍 應一名角微而常不見怒則四五分整爾此毛角常服之 有毛角故日角雅是蓋毛角在耳完上蔽耳毛然如角头 枚黑白文重重成列舞明者為上老則尾文斜而施上 慎則四五寸豎故傳立角鷹名性最為學多力能 **性免核之類不多於藍奥州常州有之彼山人 剔放以使搏為歐亦如產過取其尾浩節羽其尾** 

日野西町にいて下げ

子にアーフ、屋と合門 班如盡間有如八字文此 不為節羽以爲奇於 乃角體之屬小者大如蓋見巴尾羽黑與赤黃 岩田で

而大尾長翅短土黃色熱悍多力艦旋空中

チュウ

ある 古和之 和名於保和之 敦為智

揭羅開教行言

虎鷹 發廣丈。 餘能轉 混也

鹿犬豕

者內有一印化大短色灰色與大無異但尾背有羽毛

下龍也出北地色皂青 西域記 有皂鶥一產三印水觀鷹鶥雖然而畏蒸子物無大小也陽前羽

數並 耳隨 好影而走所送無不獲者調之懂背狗

出一的南夷黃頭赤目五色皆備賜類能搏鴻鵠費

鳴骨 小馬 頸以上黃國色加黃雄雞之頸其尾十四夜 人 按 問 然 有 木 小 之 異 非 老 少 之 謂 也 状 似 産 も の 大 於 角 中意とする品 尾灰白與火黑殿斑也呼流能動 寸許白而下骨黑者, 然黑其餘有數品悉不記之時間白者, 張中白下一寸許黑而上皆白者, 張南潔上一十箭羽其羽潔白中問黑者, 就中黑上下有黑冠文而中 與州及松前派山中多有之補之畜於樊中取尾羽造 應過也腹背息青色衛養黃脛儿黃其尾白思版文· 骨 主治机傷斷骨,進及由限骨的接如例也震馬賜骨 主治机傷斷骨,進及由股骨即接如例也震馬賜 珍調祖尾土英色着不當 遍身似態而尾本白末黒其力稍多馬老則殿至 おとストーのこれとう一個るものとかしてるかられてのは マ山南頭 単分の日

食自經傷生之三子一爲陽傷乃此也其尾上白者名自緊 △被鴟鳩每捕魚食文飽則清置十石間容見而經有入 本細題乃聽類也似應而土黃色深目好時雄雌相得勢 而有别交則雙翔别則異處能劉翔水上為魚令出補之 后之間之門無人知其所在取食 小紀云景行天皇至上總從海路渡淡水門問題 一京 と と と と と と ままます。 不能稱為立沙灘上後魚應所得偶逐則於 そのこけのからして見て たろうきないちょうしょう コーロード クワア 魚產鳥 **党员总规**本 下寫為王雅

△按鴟狀似應而亦黃色羽毛婆婆而尾如披扇其尾 酉陽網集云相傳爲不飲泉及井水惟遇雨屬防得水 三十屬合云為鳴則將風朝鳴即太兩草鳴即小雨 日生の大きしまる日本 網島似震而稍小也其尾如舵極善高湖專捉雜 亦造前, 羽名之、磯慈湯羽最下一面也 則高飛無知捉烏雛為兒等或獲人 等總方為有害無益而多有之為為人 日悉名之一為熊野之鳥以爲神使未知其想也鳴於 加州 ことの一段 まる日二日 灰青色作黑風 賜育台 俗云此比 內黎即姓書

△按鷸子鶴之屬也形色似焉而小有白彩 月北伊與召與呂朝鳴即雨着鳴即晴之流妙開台 或書云天人能命化成三軍幣而後神成天皇與長龍 尾灰西有白黑斑形共造新羽 多戰不勝丁時金色為飛來止自己了 **湖狀如流**電光由 敵軍皆逃敗天皇院問何神也奏日奉教 山背國怨記山可住矣仍住其山領天狗神離沙 状務小而頭背灰色有白胞腹白腳本白末黑 まするけのるいれのあるかであるこれからうちにと 此國護軍歌業又問日、放住何處即奏日 当在ローロ **未名都布利** 俗云都具利



角 初如好後若笑所至多不祥夜能拾養風我云於人手人角兩耳敬名雜也盡伏夜出鳴則雌雄相喚其聲如老人 心好之意此本就用大如儿鸽而全體褐黑色有白之發字。誤以為鸽绵之小者爲佛鸽 李清三、不 图 豆 年謂之傳色似落雖之胜而勿利其啄下短上長勿思麻其下有耳九怒則毛角堅起一寸計胸黃亦脛短有 眼外作的图取中黃亦而能旋轉毛角有沙點形似胡豆者服附亦同恐横有白肥相爲似她腹文頭目如排 形而罹羅避者不知數以不勞捕為人賞之人間則以繁架頭側設羅在則諸為來集緊緊痛笑木死員前伸其尾短十二枚表文幽微裏文鮮明為之為四縫不能處敗夜出些小鳥咬聲似是而短連聲如戶南伊 周伯高日總籍頭上面日衛部從俗用作息隊之崇非 者應胸亦同色横有自彪相亂似她腹文頭目 山石下头

**本東云泉食好破鏡食災破鏡者如貙而**尼服默也 肉用溫可馬麦雕炙食古人多食之 △按寫形能告似木,免组紙毛角爾狀大於木光小於意 無其家家羅取使捕鼠以馬勝猫也 本翻奏状如一步好而長離惡盛千不見物夜則飛行人本翻奏状如一步雖有五文頭如媽鶴目如猫目其名自己 乌自在水上,北方泉鳴人以爲脏南方,畫夜飛鳴與馬龍 Dan V 而尾短頭目如木兒而全體褐黑巴有褐脸或白脸 虚此長則食其如不多鳥也故古人夏至際之果字從 えす 一門 いたの とうで ロ 知らいするときれるというの苦まりる何かない ヒトウ 佐介

須里木倒石物蛇出也先入口的爛其尿滴着石石皆木不生也食蛇及旅寶知水石間有蛇印為由少以禁以云同少故名同力鬼樂送大木之頭樂下致十步皆 是也此者稍小而彪亦在 粉雨如日乃里 山利於小 有脚腔也及傳毛亦如,木光畫状 南如白乃里山利於外白以兩睛初若味水完而長如日方伊方伊勝縣如日乃利 小處百蟲吸之皆死人誤食其肉力 四名隆 · 請雄鳴,則晴雌鳴則雨其聲如, 離其咬聲如日久伊久伊 不黑色亦、塚黑目頭 当代工工 有能的為あず以替え 湖日

爲志兒軟病發調及疳疾調之無辜無也蓋此段鄉爲已子凡有亦兒家不可夜露衣物此鳥夜鴉以血 毛馬女人 雄七八月夜飛言 △按姑獲鳥帰去 解其毒也此鳥出商州都州等南方山中 本細鬼神類也能收 中美二十三日合 有出其所居必有隣火遇視之状 之島最陰毒所因生者矣九州人 說馬中華 是産婦死後化作故胸前有兩乳喜取人子養 一刑 山田子 海色に 章相傳日産後死婦 你心也蓋此附會 不朝西國海濱多有受 魄 荊州多有之天平 馬飛鳥船 メタフウミウ鬼も うよめどり 夜行遊り 問云心 如態而大心聲派 つナミ 無幸鳥隱雅 天帝安女

間火災食山人謂之越祖之祖 △按先輩愈云治鳥乃本朝所謂天狗之類矣雖山文集 夜間其鳴鳥聲也或作人形長三尺人間中 即避之犯之則能後應害人焼人廬舎白月見之鳥形口徑數寸態以土堊赤白相間似如射候伐下者見此細越地深山有乏大如鳩青色穿樹作果大如五六升 背輕而無物未間幾內近國<u>机</u>狸之外如此者 寒壯熟甚至死者强剛者說負之則無害將近人家乃 云日光山有天狗好樓息于長杉桶是愛宕山大杉 遇人則請與予於人 如鳩青色密 ちるう ツウニヤ。ウ 治息 マナノサ

△或書一云服挺羅尊極氣滿胸腹而餘成,止物化,或天物所及則山都木客亦有之千猶如太海,有鯨親又奚疑己,所及則山都木客亦有之千猶如太海,有鯨親又奚疑己,所及則山都木客亦有之千猶如太海,有鯨親又奚疑之是名也我朝浮屠修驗者欲熟怕世俗扇落庸愚而使, ロボラニーで収金す 首命諸事造為不成順善八百萬神等悉絕方便矣天海如子天之近氣獨勢而生見名天魔雄神不順 天者早遊調為岩又在前者,即謂為後自惟名与名天遊 要意会放者高之,使思者迷之此巧俗云天狗及天奶祖被使天魔雄神王九虚而荒神逝神皆属之記心脏 刀支,報作掛於刀塊以作,段段,每事不能穩止以在左體意則太察甚荒雖太力神乃懸于鼻挑千里雖落堅 術太郎之所居之類也數蓋指見應而言心夫天狗者 北國能登海濱有天狗,他往往拾取之大二寸許未笑 神姬神而驅者人身頭獸首也身高耳長所長左右不 マノケの見 思る日日

大蟹之礼也熟若夫天狗之礼者可有處處深山中何做反色潤白如小猪牙而非牙全儿之類也凝此北海 有海邊那

うるあるろ

秦恩 三十 引 · 是 電 梁聲如人關將兩轉鳴 一本細獨足鳥雕廣有之大如為其色籍其聲自呼一足文 秦悲 山海經云腧次之山,有鳥狀如泉人面而一足冬

出而夏強人以羽毛,置諸衣中則不畏雷建 三才屬會云大次山在為狀如泉而人面一足冬



△被山海經此等,果為有數多以嚴不記之 笑名日勢約服之不財佩之可以似祭 一才圖會云類望山有多状如為三首六尾自爲牝牡善 三元监督 同云基山有為狀如為三百木日亦足三强 以路线

レイイツ

比劉為

△被比劉為本出于 爾雅而宋書亦謂王者德局則至其 女木遇里則來集以表問公輔聖之祥具也 青赤色一月一翼相得乃飛王者有考德而幽遠则至 三才圖會云南方有比翼為不比。不飛謂之鷦鷯似是而 拾遺記云比難局多力狀如腸面南海之丹沉寒追岑之

灰白尾短而卷曲羽毛美麗可爱然未見生者疑此造 端老曲作藏之出形清黃脚箸儿黃雌頭紅胸黑指 如是則亞于鸞鳳者兵廣傳物志云有為狀如是而 瑞鳥而共命有之物也近來比數鳥來於番船有雌 其雄頭淡赤腹門派紅翅落帶亦尾長一 目相得乃飛名日臺靈見則天下大水如此則



風鳥

「金」 近宋來,番賴風鳥狀類為鳳鳥光而頭黃類額黑背翅 及腹紫黑色脚如鼠而尾上紫下黄似亂甚想每不接 林木居巖洞而不能飛有風則乘風飛舞無食餌向風 マーカリ石が、 シスプロー日

開口吸氣云云此亦未見活者巧手以美观造成日



命命島共命鳥

之釋如與提婆,涅槃經云如命命為見雄者舞便得熟的何食好美果我不曾得即取毒果食之便一一頭俱死盖此 山被經說多 譬諭而形狀未詳然命命易善所稱故。能 果欲使身得安穩一頭便生嫉好之心而作是言彼常云雜寶藏經云昔雪山中有共命馬一身二頭一頭常食美

夕鸠,黄赤色黑脸似鸱,意伏夜出吸木松其常上黑下之做今世,稱為者非、惟鳥而谷東及處處深山多,有之大 出放然焉 足名戶白德 黃馬則後激應之聲如日,休歐脚黃赤色也 多抄 載 唐韻云 鴻惟 島也被俗或用, 鵝字此鳥畫状友 山海經云單張之山有為狀如強而文首白智慧 名 沼江

和漢 二水医色 山角数色企业

雲之間賴及的其聲發失射落破灰雲衛鳥悲鳴落殿 上預改之家臣見城刺殺之天皇大悅賜御劔及宮女

唯一大於雄



いいりから

变尾 雄 雌 和名禾土里 松名半土里 和多都產比

樂書 山田

> 東音科 一云領父木 和名為

者雄又 烧毛作屑 納水中沉着 幽污者难 支接日交配本綱曰鳥之雌雄不别者以翼知之右旋左者雌 左旋右,

爾雅云及屬父日雄母日雌凡飛者日雌雄走者日此

ツァラ

一旦の人を日

生卵 先 此雄然聚集成而後 遗卵伏子及長成飛去则些横重 墨不知何以得勝固無 悉此理之不可晓者 凡 品料 其巢不复用矣 東中因是於人工大風技木而與然不順也雜木枯枝縱五雜組云羽族之巧過於人其爲溪尺以一口兩心而結 信號為抱恒以几及覆具即放从礼即不野者日職 召氏 人為第一者也如島總文馬為者等於樊中, 一人教學之鄉務也總總, 就 最 勝為社 能不能自然而假用 卯鳥胎也を物無乳者即生凡鳥之乎即皆如期故口多 加点四

春秋云錢卯多服楊子日此之不九其印服矣 △按白花光鹽魚無乳而胎生焉以為果 鴻陽角廣為 口言尺二十三回る 盛之則浸出惟難卯散盛之不獨又云其胎以流。盛之則浸出惟難卯散盛之不獨又云其胎以流。 九雞, 服玉山椒, 誤財, 於一 屬卯十二三者夏月則十八日冬月則二十二三日而 プルト表見製質 魔是鬼 是大了及小馬卯四雜種 十五日而能自喝矣蓋印形如玉故俗稱玉 一處則卯盡馮爛 いたは 今云比與古 和名 以太水

一一一一般難日比與古其鳴聲以日比與比與也 文選射程、風、注、云少養雄子、至長柳で、肥花引、野雉者開 丽雅云鳥子生類其要而食調之<u>製</u>寫子生能學食謂之 麥為媒同字從為蓋城人則用旗鵑鳥則用腸以別之 れるが四期為 為該外島而使之來名日此即今云島媒也 類是也 云南而治者日歐莊在之類是也自然者日 一物未詳蓋以同鳥雌爲期 鳥音梅鳥風 和名天文禮 **和台平止利** 

穿殖極難也 木発之醜形寛曜世 過してこう 也如脚細弱小鳥之樣用接骨木枝佳 **允鳥宿日栖。南經云陸鳥日梅水鳥日** 小兔最佳也其時 とさり **俠則群島來** 等 架 詩經 肉上也 送も見也を加去 止末利木 和名止父良

一被雞雉有肉 鳥朝為山湖夜為日液林鳥、以朝湖水鳥、以夜、夜 食謂求食物在 之字者非也 在一般 一門之毛角蓋毛角之本字 情也而以 和沼注 打波 馬馬索 為音 也家鳥獸之口也島口取食日感凡鳥欲 四漢姚有毛冠木兒有毛角但獨立 馬是聚食之聲月時味 熟鳥食已世其毛 如九日湖朝名曾 凡 鳥 吟 日 轉 訓佐閉都留 象百萬 和名都以波無 和名久知佐本 和名义知夜之

中世と二十三日 即羽根也 暗神神嗣 The state of 物者關上短羽也 音 翅音擬 柳着風 尾 俗云向布良之利 和名都液作 和名加佐木里

壁,爾雅集注云 危度 為是, 內 見殿, 長毛, 總名也島之尾, 可熟大抵有,十 るというないとうくとはないとないない かつっさ あころ 和名阿古江 和名美豆加木 俗云介豆女

本綱云鳥自死目閉自死足不神白鳥玄首玄鳥白首三 昨者難雉之脛有城也 足四年六指四四異形果色者皆有毒恐不可食之也 放住而後用,研傳遊法是軍人及鹽,誤人用,則死,如為大人及強住而後用,研傳如盡眉鳥四十雀等用,要維於者不及 一楼凡乃辭倒刺皆日此而鳥脚胜之後界名失指心亦 日此俗呼日歌儿 諸鳥有妄物 自身 能感與者先取小蟲順之才以及黑小 蜘蛛 肚鹿局和名息 鳥之肠胃也 施き 出りこ日 鳥之臟也

四五月有鳥膨脹調品急用番號是不会否之如無效取寒則十月一度 島無所以而有來死急拔頭毛二三條極之效與師灸一 精天令易浴水可以避孤蟲浴後中於月暑則三日 如鶯駒鳥鷦鷯者用與海木兩亦住最隨時宜 各細末和調蕪菜或茶葉入研合会色淡青水煉用 模几两朱春米 區級 樹 小 與 擬獅正 抽 謂之與 餌 樊中則該慕者氣歸來其所書并不淨不可得完於學不食與者安于哪中則自愈過飛不選者焼部楠於 則學家是首傳孫至死若囊閉者看着你於何也為經濟生小爺部作徐刮去福養今在於极大則治後 日姓音先那毛漸脱別謂之能始時創作毛裝

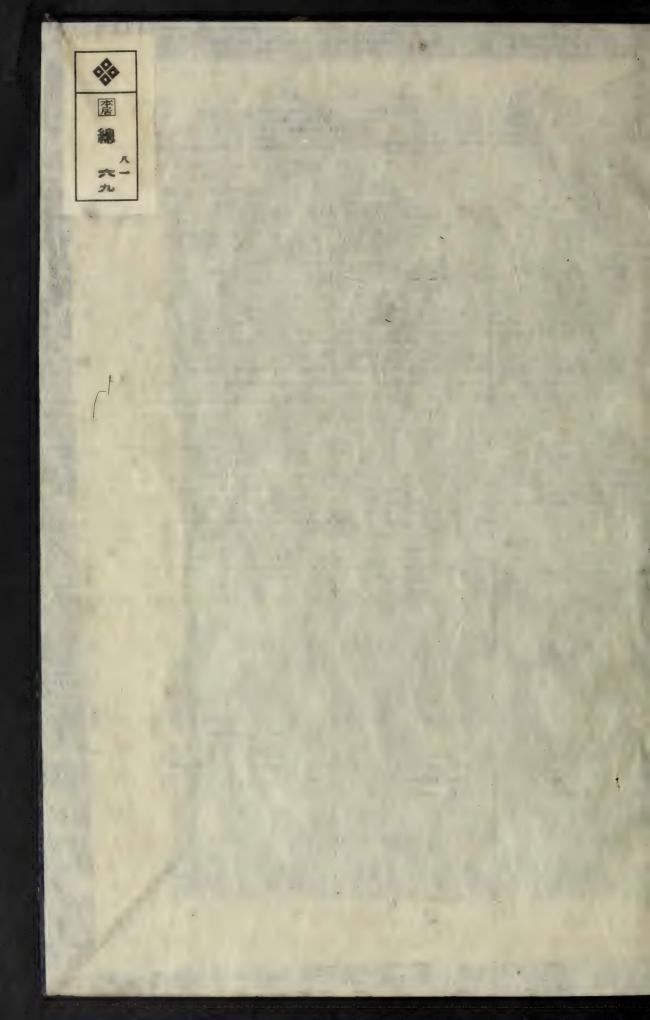







甲類

龍蛇類



漠三才圖會

蛸龍 役蜴 龍骨

心能

蛤蟆,虬

明守、綾門蛇の宮の鯉の

卷之四十五

類類



騰党 老之四十六 かろら 兩頭蛇 熇 龜類 蟹類 鼈類 泥坑 多人

だりないる 陰魚 中雙三十獨合 沙狗蟹 海坊主 蟹》 指他 いろわ 朱鼈 月泉 能 通る

お沙三人間で 小いない 南中一年后多 を変め 8

能資源。 沙狗蟹 与方主 蟹》 朱髓

和漢三才區會 留中 个甲一月金 

## 和漠三才圖會卷第四十五

龍蛇部 龍類 蛇類 攝陽 城醫法橋寺島良安尚質

人人人肉走馬辦典之長蛇、新古作官象其宛轉品

事而死見蛇交主有喜人水交石班魚又以龜鼈為雌入事有巡怒時毒在,頭尾其珠正行其行也行其食也吞有至春出則吐出其舌雙其耳聾而聽以目其雖向主方其至,日 諸蛇出以春俱以春夏為畫秋冬爲夜冬雖舍土, 鼠蛇吞蛙而有,制蛇之蝦蟇路, 既憐風蛇吞鼠而有食之山與孔雀匹與雉交也變憐、蛇、帙風蛇吞鼠而有食之

を記むる。日に1

中世代により国国公司

茶草、地栗所僧之物則盖表荷卷的蛇芮草金墨所畏之藥

蛇所食之蟲則蛙鼠雀蠕蝎鳥雛所食之草則行於石塘

5

五月五月 燒地令熟以酒沃之置蛇干地则足見五月五月 燒地令熟以酒沃之置蛇干地则足見 或罪蛇有足見之不住惟条柴火炙蛇則足見不足怪又 性炎其尾或割被蛇尾塞以椒末即出 蛇蝎人足淋以熟尿或沃以熟湯則自解蛇入人竅以文 **赊物相畏也誤觸商菜則目不見物** 劈蚁見大蛇能以氣禁之啖其腦眼蟾蜍食蜈蚣蛇食 然過 琶湖着北濱少頃納京時有尺許小蛇游來上落然龍蛇本一類兵春夏見龍外天者往往有之或人亦 凡龍蛇 皆新行而有四足者為龍屬無手足者為蛇屬

造化權興一一一能見見能易及康来度易角解息 承 发 完 能 一般 火 又 能 變 火 其 龍 火 得 湿 具九九陽數其聲如是銅盤口, 一方有, 類影時間下有明時 金門網目云龍形有九似頭似點角似處眼似思耳似生 似此腹 爲文言 火逐之即息故人之相火似之龍即生思抱雄鳴上 いとより回回という 龍外天機見尾淡入大虛而為睛天 盖此外天行法乎於是黑雲拖如間夜上游水上十步許後還上邁梢如初故 有博山名尺水無其尺水則不能 を記む了 ロー 興心似應為掌似思也背有八十 唐音 なら 那伽 和名太都

食燕者忌渡水利雨者用燕鎮水患者用鐵矣流文龍春爱美王空青喜皆燕肉畏。鐵及萬草蜈蚣揀葉五色絲 風峰鳴下風因風而化其效則變過二小此龍性粗猛 分而 登天秋分而入淵 一音地音

廣博物志云龍雄者角浪凹峭上壯下殺也雌者直鼻 する おのかるをの俄るなるけれだきをかりりとしる

黨 導 新 北 尾 也

龍骨 今經 古 市 生 沒 南 龍 每 生 二 , 用 一 爲 吉 尼 地 頭 龜 身 水 宿 盛之不漏或須以瑠璃、祝盛之更以指术盒重好之 爾則透氣失去也甚干眼 其脂至輕利以銅及瓦器盛之 高月牛黄亞龍用龍用得牛黄東良 摩毒腫大臉又治輩每月點入半本仁 味甘平游 古界之精也多與鹿游或干水急這是随信 **槎**則粘着木枝如滿槌狀 微青黃家出 キッチャゥウ そうちでし 藥思魚及鐵器畏石 浸出惟雜

邊若錦尾有內環大者數園其印亦大能率魚飛魚得藍四足形廣如楯小頭納頸有角嬰胸前構色背上青斑肠 五雜組云閩中不時暴雨山水聽發漂沒室廬土人謂之 本網焚乃龍屬其眉夾生。故謂之效是艾餘似站而有鱗 可免山海經云池魚滿二千六百則蛟來爲之長 外作鮮食甚美骨青而肉紫 漢昭帝釣得白效若蛇無緣即頭右 キャウロン 較角牙出及 官毗羅楚書 和名美豆知



也是類以爲年仙之原大知然不重数 车乃能升腾,卯不入土 月令云雄入 及養及日海市其脂和螺作獨香几百步烟中一不有裙 作何云蛇文学 繁盡逆食燕子能 好氣成樓臺城郭之状将再即見名 **月**應能以是 書地 即水 衛 大水路。及盖海哈亦有名 龜則生龜交維則生唇物異而感同也又云 生用、選雷即人士 (屬狀亦似蛇而大有角如龍狀紅影腰以 但多雜爾 一數支爲蛇形經二 虚者而同名果

**飛戲繁郎標之候其吞釣徐徐引出性能横飛不能 共聲如鼓夜鳴應更謂之單設個人聽之以占雨其枕營** 勝千魚枕生明甚多至百亦自食之性至難死 辦甲能吐氣成雲致雨是 龍類也所居·心極深漁人以 綱量江湖中多形似寺宮藏鲤道而長下 木治血殺蟲之雄 腹良久乃剥之南人珍其內以爲嫁娶之敬然此物 三十三回念日 住其及可冒鼓 岩台『 日一元 二支背尾個 穿山町 鮑魚

其外化鹿以引入瓠瓠不沉即舉劔入水動則更求則了 月本紀云仁德帝六十七年備中川岛河派有大鬼獨其 也 屋蒲淵底之 响 心悉動之 河水 變血 故 號 其水 日 縣子 岩 「網 也 乃 效 屬 有 角 者 也 文 字 集 客 云 也 乃 龍 之 有 角 青 投水日余殺汝汝沈是勢則避之不能此者斬战身時 者必被毒多死亡於是縣守馬人勇捏而強力以三全 前中书 ロナエ

如鼠而無升腹無鳞而有毛長去失喙尾與身等尾幾 に一」を耐く語り 漏其性之走。軍可知矣 甲即閉而 有四足能陸能水月中 深山 而 恐血 以治 胃獨大又常吐舌 大谷中有之 風層惡意通經工 水開用競皆浮出於是食之 則 始或先或童便制 而居寓水而食此物 限岸滲漏觀此說 状如 單而小肯如 與而 湖 出岸張開鮮甲如死 6日前 其田日 西文藥 俗云 夜年 左介 最尾甲 在有多

本綱 有網辦金碧色其五色全者爲雄 去足便是蛇形頭扁尾長形御長七八寸大 が一切でえ 之異当何多 似秦人曾蛇而額亦此常動場也狀相似而西方 動場生山石間能吐雹 黃褐色而背有青白色 縱班頭微火尾長去足力 全我日勿字 九遍 如洛角其大四五寸不過七八寸 家形周易之名蓋取平此 無骨易斷小兒 可有,再故得龍子之 スエッ とろけ 利小便 場亦 普月 一大 山龍 和 石龍子石岛 名 止 加 泉龍 必

明也聯頭生道澤間於有傷則哪軍以數之又能入水 魚合狀写 網動蝴蝶頭守宮三物相混。議說不分明時珍改正 交夜深至五特多出土 小全體正黑止度徵赤有小黑點頭圓扁口大 日植其合文书准風雕 蛤蚧最為住然未就其效也所謂入水與魚合文者 英魚学マ 石龍而頭大尾短形粗其色青黃亦有白斑 草澤溪澗及野井中俗稱,井守形似 或白庭者未常 隔山, 焼之以爲媚藥北夫至主 U 八候其時取之畜於水 ヨンイユン 地殿画 地領切 浴云并毛利 业 師

名以其常在屋壁故名,守宫調飼朱點女人身者非互 一被古者貴殿所居皆稱宮至東乃定馬至重所居之和 一瞬四足長者六七寸亦不圓遊入又能捕出 綱寺宮人家造壁有之狀似地醫而灰黑色扁首長頭 のとりすいとうであれれるろいしてよりよう 一 類 一 種 而 所 在 與 名 與 耳 又 ショウコン 守宫 俗云也毛利 官守之上暑

入至死者也△按十二一時處本朝未間方之 有喜慶又云不能變十 节的事富者子官以 計尾與分等數人 犀皆有其法太然不复恐别有術矣所謂 一時蟲與至事常中宮院不堪點帶亦至 金接事便脱不爾如於誌之 連背有肉氣如是情長頸長足身青品 なくははかがかっこうかいわくわりりのや甲素であり 小問守宮之類也大小如指我 二色伯黄褐青赤四色面 にイ ヨツ 時感色的

不能關也不 一 亦不知覺以手分劈雖死不開最情其是見 雄常自呼其名雄皮粗 尾小界目情治乃交兩相抱發自陈 具尾而去。藥力在尾尾不全者不効果 間守宮城場之類也其首如韓 百錦紋長尺許尾短其聲 用雄と人 間, 得首尾全者以兩股長柄 及沙 キャイ 蛤瓣 俗云青北九个

光有縱斑文 消乃肥出也或言 军首而,然行者為正真性難死十 有中毒至死者今 者五 腹角口 則鳴如日外最有毒猫食之嘔吐煩悶 (第一級)不可能惟以 一年食一鹿也蘇中有年 大文 一四寸大者七八寸 有青綠光而無旗色者雖 人恐不藥人用其尾脫足 五尺小者不下三四丈 シエンシマ 何度不之 埋頭蛇 南蛇

蛇油 △按轉蛇本朝深山中有之其頭大 圓蛇 長六七寸 佩之群不祥利遠行, 蛇汗 同合朱於能会印色隱起不難, 東北 可合朱於能会印色隱起不難 起蘇補着籍花菜和衣手藤以往,如見輕凝立不動即在辨組云,朔陀能,吞鹿惟喜花草婦人川汁有膝為神格膽,膽而雖水中走,但選耳治小兒五班八癇明白尾試膽別取粟計,着淨水,由浮游水上,回旋行走爲音 明其已被取也其膽嘴一栗於口雖揚掠百數終不至而此不傷仍可縱之後又有補者此輛逞腹間劍不取膽者以竹擊其一處良久利刀剖之膽即落矣膽士 以婦人不家其首以藤縛之其脂護身隨擊而聚若非 耳小僧二寸許形如鼠耳然,如此不謂耳有無者表情 但性大寒能萎陽道令人 艺, 鴨子大上旬近頭中旬近 栗於口雖務掠百數終不死 子 圓扁眼大而光背及



物則及尾洗 死月香開惟出於勤別白花此雖武枯而目開不解故 名諸此身向下獨此身向 狀龍頭虎口黑質白花脇有 滌其腹以竹支定 屈曲盤起禁縛放此 有四長开尾上有 用繩髮起 せんび 佛指甲長 十四個工 黑花蛇 加良須久知奈波

上粗大者藥力減也可作高如效有尾細長能穿越百文夹眼有赤光至枯死眼不能如活者其重一兩以下者為 心花氣最難排事多 小部有 網烏花地 治諸風頂神 干薦校上

一種有長大無國方而尾稍粗者名風 地不能追至也雖追著此此不敢為等



そんぎゃ

金星地難 銀蛇

一, 有名, 銀光又名

DEL LON



後下黃色而大者近文皆不,甚毒巧見多養感戲弄死即 取其鬼風乾ブ 小細黃額蛇多在人 · 并是大有二三式者捕三四尺并者令經正元女領一樓黃額蛇窟樓人家吞鼠及燕子不遊人如有倉庫各 蛇還退入是於孔遊府即水即吐出得安馬人懼其智 稱因果所業**介** 一,即形置捕亦姓吞 爲樂紅黑節節相問嚴如亦陳桑根之 雞明出於戶論孔即輾自潰蛇快然去因 家屋間吞解了 類和農共然主 むささくない 赤れる

**△校園野處處** 與黃額蛇同好事者弄之 有之大松三四尺 其文港自如發相故名又 部批部 文許黃褐色自 人名大示人 面目的



為を と

**液** 形 和 利 竹根蛇

カ。ウライシア、

本細竹根此、不久、藥用、最毒意緣什木與竹同色去 其尾三四寸有異點者名為尾蛇毒尤猛列

者急灸三五北毒即 △被有毒蛇不過! 死放俗呼日,日限此乃偏尾蛇矣 有庭砂人手捕罗 一人色深黃有細 个行仍以發傳之 院有小孔如

其毒情便死又吐涎沫干草木上看人成為身腫名死道指又云衆死之中此獨胎産也七八月毒盛時醫樹以後 時以五割去詹內投於地其沸如火炙須史焦盡人乃得 陽火氣而生於利引有毒死類最多惟瓊中人甚急但即止 百二月次 犯殺文閥有名如猪髮大者長七八八含天 中学にするる 痕血出似無線須史面自腫脹發熱拉予之治蓋此 尾此所出也急傳止血藥止血次艾灸一批上傳留字 で 色心下 四十五 ヒヤアシア A P 一人人身代

蝮蛇黑天地陰陽毒烈之氣而生惡物也以毒物而及 而病愈最治療病此疾感天地肅殺之氣而成惡疾也 取開,她已消化酒味猶存不過一外以來當意息習習 取,治者一枚以,醇酒一斗,浸封埋馬溺屍問字 音響

時自欲脱牙。好靈樹咬入草行不可不慎人教之宜推 生獨此胎生此子於口然有利牙不易産七八月粉產 與腹同類長尺餘腹大而死小其毒則一其忍

及但以上下唇裂之則皮肉骨分為三段肉像白如香

和矣每好緣山椒樹故壞身有山椒氣香土人取之刻

其頭如打身尾赤及頭則悲鳴間其聲群蝮來聚無之

奈何也蓋此非實物其地草莖化如草吃然其極念可

日を知识しことはん。 不過一一一天皆地黑色而有黃亦白錦文思文可無死 此為當跳著也果急跳影鄉首則死其銀有尾如擊針司汝卑怯者不可去也還家持鄉級等復行攻嚴然如實性甚勇悍也農人草行見腹欲殺而不撫口投故言 云取到安懷中令人勇氣然謂鐵有鼻上者未審傳 者 希有之 畿內有之者長一尺計而尺半者命矣九州之產雖大 寸寸切亦能發動用為雕夢是食中美益家力強神志 愈為二物小而無教者為成大而有錦文者為蝮云 此九六七子又壞與玩為一種爲別種講說時珍能之 义黑光馬蘇隱名日五八草以第十能止血治器意以 子生於引時尾先出繼行本至如引出生直行行復如

ツマシスイ ホツ

せんざらへい

**耐木蛇** 

學放情, 人者循可急治之用, 細辛 难黄等分為, 末内, 奢中 を云祈水所木者不可放也若云 長一二尺有四脚形如、蜥 小光能跳來。審人人中之必

死其窗己即跳上木作

一四易之

のけらるが

△按深山土 商川清明之龍邊,性生 尾不失,似起無利者故 下送速逐久但登行極麗故如後之則悉可登高處不 中有之大者徑五寸長三尺頭尾为等而 俗味多野超和州吉野山中菜 其口大加蓝人脚自饭走

能逐著 



牟之也守

△按有山中石岩間青黃色而有小點頭大而如龍其大 着一式許老者生耳本州 所謂與竹根蛇同巴北

6

ではモニナミア



本網天蛇生幽陰之 四尺の一長赤渡え や長三十副會 省,是老 用頓愈 亦名兩頭蛇夏月雨後出如此 一名苟斗出潮州如蛇有四大 毒非類也以秦皮夷什一斗令其恣飲初日被 出雲南國 八忽病旗扁身潰爛號呼欲絕西溪寺僧視步 以前則消或以巨灰粉之亦死。 遇用後則出其大 以上五 如筋而屬長

△按天地非死種類而蛭之屬也然山溪陰四時不見月 反战土州 馬根山越等亦間有之 人之上俗謂之口整降然其大者不過又紀州能野能

後則直上至肩背煩悶用具綿無其邊則牙針係綿 攻足或 盤牙針留 層痛急緊縛其物馬古沓中乾則甚思追其人頭 蛇衣 蛇脱 **松北川門傳煙草**脂如

翻枝取次傳煙草 脂或喜喜感

少村里

和漢三才圖會卷第四十六

龜類 髓類

本綱龜頭與蛇同故字上從它其下象甲足尾之形它方 みげりめ

**她字也甲蟲三** 

次上隆而文以法天下平而理以法地背陰向陽

一百六十面相龜爲之長其形象三爾其神

玄衣督即

比美三十三四合日

U

雄秋冬、藏尤道引春夏出地脱甲故靈而多壽也不可

以耳雌雄尾交亦與吃匹今人視其底甲以辨

外胃內內陽屬於首能通住尿廣看大腰即生

**微聲則伏被收幣則死香油抹眼則入水不吃老桑養之於病能其息有黑氣如煤煙在荷心狀甚分明或云龜間殺之龜老則神牟至入百及大如錢夏則游香荷冬則蘸** 則易爛青物理之妙也 能透干工不规比製矣蓋龜乃靈物非可輕我者既如一按龜尿和墨書石及木川深深入或重紙拥印一中而 如战人是則游香荷冬、則藏 1 24

李至百成能變化者,日 英龜或以於著草之下或族於奉冬月藏土中春夏秋即山族溪谷其大而可以者日靈龜 本湘秦龜處風山中有但秦地多老龜極大 耳苓葉之上近世知龜上者稀故不貴也甲亦可能器物 これとしてこれに 作産坑生卵一祭五六箇大如鳩卵而彩初生 後表之情夢告扩傷發揮家法得免之類不少也了 暑日,則上岸涯母子就甲每喜用打草中。食町未見。 池龜多有冬則強泥中春則出自有雌雄夏月松沙 吃或者,苦野地之龜然乎否 おといけまいかけきどからけのあるはれるはなって ツイークイ 和名以之加米

其頭夷前屬骨隆朝佩之人山不逐 本細鶴龜生於海岛山居水食毒理之屬大如笠四足 △按秦龜俗云石龜也术其尾、陰乾融刀痛者屬合痛處 體歷及量前 日龜電其甲名龜筒有黑珠文米玩似錦文但轉而色後胡無指凡鳴聲如兹夷故名之又云其大者日蝴蝶小者 則少項痛止慶武有效 上器惟堪助飾 **张似。龍龍而甲蓮內味極美一枚有清** うみつか **看到** 

預無這班母屋角格生盛和与温服年合日三服則未明其無無差清熟之功同於犀角、既經湯火門不堪用 柔作器治以較魚皮瑩以枯木葉即光輝 之取時必倒懸其身用液開發之則甲逐片產手落下 甲厚而色明小者甲薄而色晴其大者難得小者時時有 皆有劈玩文如甲性不再交軍即影拖謂之護即但老 り世長三十三回の日 發着內消已發有稀少 南面而成其君邊飲如鄉南無足有四聲前長後短 城生海洋深處心龜 裁稍長才有甲十二片黑白 乃武明遺精效魚吞食吐出羊深結成者其價 マイ月市 日二 ないまい

△被 班 理 甲師文 厘香盒馬 有 第 第 等 黑 势 色 映 日 見 親寺骨有三稜底甲如果牙色其大如五錄錢者為真他缸中飼以魚難冬則除水久久生毛長四五寸毛中有金本細線毛龜,今惟前州以充方物養避者取可溪澗畜水 △被太抵盡工所圖龜皆有長毛如線毛龜而本朝赤直 龜人養亦生毛但大而無金線在色黃黑為異爾 之有自赤黃樓文豐美可爱然脆易折損難繼補也記 無所詢證 貴如金偽作者乃犀牛、其也其真者亦是玳瑁遺精器 頃工人繼構齒折着聊不見其痕但炎温接之耳 みめりめ ロッてウクイ 級衣使者 俗云蓑龜

△按右此等之龜本朝未聞有之此點龜之類也 能自開闔見蛇則明而食之故此內不可食無用不 可は民三十三回公司 級色如色捕之數撫而不脫經月則色落如常色者者非也再常水龜冬藏泥中春出時甲上夜旅首青 之者也稱光帝應永什七年何州歇級毛龜蓋久有主 海經云於龜鳥首虺尾聲如破木佩之已龍小 · 題也處處居丘陵校小而長尾腹小中心横 生南海狀如龜長二三尺兩目在側如鶏頭 イロの日子 るがくのの四蛇龜陵 レックイ 赤名古加米



此及電馬匹故族電馬可以致**能也**夏日等。乳其絕 東內的人工工工以目為聽能惟何東甲無工以目為聽能惟何 印生思抱其狀隨日影而轉在水中上必有浮沫名難達 改賞三十一高一 以則死矣死 體得致美則爛而重致者後用 鼈甲物部以此知取之體一鸣而鼈伏性相制也又是致生鼈思 以爲已祭謝逐不受無 過題乃甲蟲水居陸生等看連腸與龜同類 如此異談魚滿三千六百則故龍引之而飛納盤字 水府使熟為來战疑是青蓮之遊無必而出何偷天 口有行之降必應盛德方今運非光季國 八个甲环 四上六 すろうと 團魚 俗云須豆保年 河伯從事 和名加波加米

內什平德記云食證去應謂頭下有數骨如龜形石雞子都與時三度用之無心斷婦人難產立姓上驅一切產都與時三度用之無心斷婦人難產立姓上驅一切產 △按警官自有雌雄生那也非必以此為雄有齒最强推 剖于陵此思化也 **驚之屬以蛇爲雄陸曲日鶴影生鼈思生鼈伏于淵而卵** 物治區勞及久潮婦人帶下益氣補不足 户典形之能皆有害蓋離性本不熟食之者和以城**薑**熟 三方圖會云天地之性,細腰者純雄大腰者純雌大腰龜 成生態 又思考定門內洞人思芥子生恶羞 五月五日收藏衣領中令人不思

入會塞陸個云地魚滿三千六万則效龍引之而飛納難 本鄉納鼈無佛而頭足不縮者也亦作納至有毒食 麦之則柔如,飲皮,味前美也好事, 帮助食之 腦等者告蛇之所為也几州人 しけりのするると 三足酸 りから ナツピイ

也而山海經云從水多三足鼈食之無靈远亦有人言 本細能體三足也肉大寒有毒食之 而無悉者何哉盖有毒害人不就必至於胃肉頓化也 多端如前言治取死四食之人根亦化如前人 語能之有毒不應如此 然理外之 官時知縣黃廷直轉 即少項形化為血水、此有是耳隣 青有

本網珠鼈有遭水及高別海中狀如肺四目六足而有 共珠有足惟南子云蛤蟹珠鼈與月盛衰者是也 李綱朱瞻生南海大如錢腹赤如血浮波必有大

**胚性至 難死 剔其肉盡口猶咬物用其脂** 屬於首內有五色而白着多以鼈爲雌卵生思化 華組云殺電割肉懸折聞見無人便自垂至地間人 者園一二一丈状 再男佩 縮其內則盡而的腸屬於首數目不死鳥攫之及爲所 園一二大狀如鼈而背有腸腮青黃色大頭黃頸明蟲惟冠最大故字從元元者大也生南方江湖 應燒電脂以致鼈肯氣類相感也其即圓人 刀剣 百枚人 亦掘取以鹽淹 3 風之有媚色 y 食此物养 放日 江湖中

以鉤倉率不能及爲人所制 圖會云電性 好自爆 其腹が江岸漁人何其便接

ホウンヤンイテイ からういか うともうず 和尚魚

俗云海坊主

才圖會云東洋大海中有和尚魚狀如繁其身紅赤品

從潮汐而至,

△核西海大 後不可能我漁手時向西佩天此其豑也乃扶放占矣殺之時此物拱手落月如气放着因語曰須免汝命以六尺漁人見之則以爲不祥漁器不利遇有捕得則將按西海大洋中有海坊主鱉身人面頭無毛髮大者五 所謂和尚魚是矣

更而塵生於 ロ苦ラニー同語合 引眼 燈易沙得板易随得包炭及蒜可免沙脏得白芷則 媽腹堆 有毒霜後 二星點雄者臍長日報增雌者臍圓日傳帯腹中期腹堆、腦鱟足二、繁積歲八足利鉗失八殼脆而 其横 空日無陽公子有數 凡蟹生烹鹽藏精收酒浸幣川浸收局 行日螃 水者色紺而於其散子後即目枯 多瞬引聲興味至死乃已 將蟄故味美今人以為食品住外 解以其行聲日 1 物 7 亦 如蟬 秋初 郭 間 家以其外間 生、生 蟾 惯行 N 介 如仁 着

但人不識是亦不識也 有雅蟹能呢, **蟹**责能化漆為水故塗漆產用之其整燒煙可集鼠於產 毛 頭背有星點足 取目亦者並有毒害 一談云關中無無土人怪其形狀收乾者懸門上辟源不 也食雞中毒有食蟹則解 一次 題藏者也戶 劉獨發獨目六足四足腹下散得怒及五味子同煮則色不愛。 方有星點足 斑目流者並有毒害人於誠計 文本 核でしる著名社藝のちぬれあるさいりでき渡っては 有百足蟹 有紅蟹海中大蟹紅色 ホンユアツ 和名萬原軍

本細點好蟹之最小無毛者 沙狗蟹 熟爲學者所誤也 吐下也蔡謨初渡江不識、蟛蜞啖之幾死。噗口讀爾雅不 生沙心中似態與而見入便走者不可食 小於鰻生敗池田港中味鹹寒有毒 にまじろ ワーチャッウェイ 俗云八白、野



赤故名執火 搖斂艇生江海大者味美用鹽水煮熟則變純赤色

月五日必群出土人候此日多浦亦一典也 脫甲取白肉食其黃最甘美山州和州溪澗有之每上 ユウメッ

**時** 前 撥 掉 子

俗云島蟹

本網辑蜂其設扁最大後足闊而如掉故名機棹子隨瀬本網蜡蜂其設扁最大後足闊而如掉故名機棹子隨瀬水網蜡蜂其設扁最大後足闊而如掉故名機棹子隨瀬 生南海中設陽而多無其数最銀動物如艾刈

中芸に丁国皇命

小田和い



人取之心得其雙雄小雌大置之水中雄浮雌 過尾有綠如果其行也此常貝雄失其雌 如角高七八寸如石珊瑚狀每過海相員不肯乘風而遊 口は天一二十二日回一日日 被九州海中蟹有之 祖王はサ 呼照仇又日邊随其血碧色腹有子如秦家米可 畏败盛之即死 又畏激光射之 而死而日中暴之往往 香中能發香氣尾可爲小如意脂燒之可集鼠其 其藏伏沙上亦自飛躍皮殼甚堅可為冠亦 南人以其肉 人我如此整文似鬼面而人以恐惧(肉,作,能皆 ろういううう でけらんう 谷云旗文盤 其小者又 島村離

本翻云陰之小者名鬼魔食之宝人, △梅鬼靈乃靈之小者而亦有大小因所在之地好事者 談所謂關中人怪其形狀,縣門上辟瘧之蟹者乃此等 呼日島村盤其大十二寸圓而腹文如息面何其挾敵二人沒死尼胸水中故尼崎浦之小 元弘之亂秦武文死干攝州兵庫海故兵庫及播州明 出於讚州八島浦者名平家蟹出于賀越之海者名長 附為自男士戰死者名以為其靈所犯 享禄四年細川高國與三好戰于攝陽細川家臣島村 田蟹亦皆後人以所附會也 石浦之鬼魔俗呼目武文蟹其大近况而整亦已有白 小鬼智格

出る。旧師大文章









AE = 4 . T4 . 1824

溪 规 领 规 领 ちょうへ 猿なれ 類が いそうい かりすりい 牡蠣 かない たつび 錦で繋がって多り、現の場で、場のであり、場のであり、場のであり、場のであり、場のです。 海河的

△按親諸國海中皆有大四五寸至,人計內色白微門 中華人という国 爲难機亦者爲此其永優於姓凡例四國堅博而答里 が漢三才圖會老第四十七 淮内則光耀可愛背側一行有乳如穿成者生 綱自云親形長如小蚌而扁一片無對外皮甚粗級 與殺同先治內障外障階痛過五於 貝部螺類 攝唱勿 蛤類 ーカック 9 唐音 ホツ 石决明 和名阿波比

下使平日尉與引排雖不同俗用來尚矣以為質祝之態亦將同蓋別斗者限網火器之名也說文云從上按飘法暴乾取生乾者引排令長復乾之作明白條其短數法是與去寫從耳端薄切剥至中內成條如剥乾 首尾兩端有三處如上下口之形其子貝寸許者名止色謂與之耳每在水中則半出殼外轉運以與切肉之 貫色乾之二種多矣隱岐位渡之者最佳 光確片可能漆器俗云青貝是也 古布志爲藍名布久太米 物取長延之義焉以所去腸爲醫味最佳。 以有去器之功名。石决明以有青白之光名千里種有用榮螺造之者形色劣矣 其製有數種延喜式所載諸國貢獻甚多如今。串 畫佛像者人以爲奇異多賣僧所爲也其

廣西者次之,北海珠色微青者爲上粉白油青者下也西 **西馬價珠馬上西青如翠** "強珠火則走珠滑珠等品也南番珠色白圓耀者為上之五分至一十十八九分,者為大品有光彩一邊似度金者 一日石决明産也一日、蚌蛤産也中以蚌珠為真矣 **鄧也几入梁以新完未經鑽級者明傷人** 也并龄珠胎與月盈歐也真珠用為首 盛醋經少 ナンます 入後拭去墨則跡淮 一邊似度金者 頻珠 珍珠 俗云思、珠

尾張直珠 淺蜊貝珠也尾州多取之近全藝州廣島亦 日本紀允恭天皇心下淡路而不獲一獸故上樂亦石治 伊勢真珠 真珠鹹甘入於陰肝經故能安魂定魄明目治事 △檢真珠以鰒珠為最上然得之者與故今用城蝗淺則 而則腹腹得真珠其大如桃子乃利島祖而應多獲默也探之也大與而泛出乃息絕而死以鄉洲海底六十群既 底有真珠其珠洞於島神則當得獸於是海人男被磯岩 青光華人見之則喜求之價最貴以,小者為樂用,分者為上至一錢目者未曾有珍寶也皆色潤白有禮 小者大如猪實子中者如麻仁大者如甚显而重五六 紫網入海底 差頃之出日海底有大競其處光也亦 較珠,在皮粉睛珠在足些珠在腹皆不及鲜珠也 龍珠、在額蛇珠、在百魚珠、在銀 此珠亦不多依和漢土地有異乎 城雖珠也勢州多取之海西大村亦有其珠

每一房內有內一塊大房如馬蹄小者生此如孝石四面減長至一二丈者解生此如孝石四面減長至一二丈者解生與如孝石四面減長至一二丈者解 公通之张 取井 內當食品更有益跌首人則含之以充腹海人 則經军者稍長生数了 **性能益精止小便** 是為更堅之劑。 之如房呼爲 魚服 取者 州名加士 古

口被灶 按出端東北海多有之參州前屋成州江戸近處之手走起者是也聲明好 只丈夫服之令人無髭也其真牡蠣煅過 牡蠣 頭邊皆大小夾沙石真似牡蠣只 , 姚灰入, 葉者可用, 龙風以口在上舉以腹向南視 而味美藝州廣島之産小 理於地下能行外去濕又燒灰爲至塗壁以代 雖大肉硬味不住色壮蠣設其用多矣卑濕之 小則謂之左顧右題者貝毋爲之使楊其州 而味性尾州勢州次之 又云止布貝 俗云奈加大貝

从作家形也其類甚繁江湖渠道中有之大者長七十次 本網片與路同類而異形長者通日幹圓者通日蛤其字 獲如今月石灰心此於 献寒 后, 在, 上, 两并形迹金輝塵 目今日不再明日不再即有死此幹謂為日今日不出明戰國策云川,幹出驟而為成其肉,幹合而指其家翻謂幹 小学有龍來取其珠蜂與聞三畫夜風壽大作龍爪好於口蘇畔有過不婦以為沉船也 職之 好閉口而投婦為驚五雜祖云吳陳湖傍有戶潭中産老胖其大如船一日張 老此念珠其殼為粉成灰而之調之弊粉以飾審壁圖 空中高數丈復墜竟無如之 日不出即有死鷸考此諸說則於海中者此河湖中看必 一號奈加太 具者菜乃之下 墨平外色黑內白而有微光 人被此并且之大者 江州 西湖多有之 真廣長者名菜乃 日本を一日本の日 屬道小者長三四寸狀如石決明董其內可食 「月月月 一何 四十二

馬力、生、江湖池漫 形俠而長其頭小銳其類甚多長短大小原 赤矣 热用雨放 黄酮酶类 而性味の用大抵則 海能消散也本州的謂真珠乃此玩也亦則不 丁 許而 扁其被 小者講河泥中有多 可食其老者頭白 泥中長三四寸 閣五六分以 其肉味同野俗 馬刀 かしってりい かっそりり **炸**吃馬 岸沙啦哈 又云 剃刀貝 答云 自四月 小尚則見

△按江海泥中有野長四五寸被細其被黑冬月出於魚 太細土死形似難長 上的象力成名馬刀上被東機有事 是不名言為 / 他里本 州本經傳為誤為馬刀平此物 利力而涉川人傷跛俗呼名别力貝一時月為具好的使用為具好的人傷跛俗呼名别力貝 火作四肉性長寸計白如河雪以 ままられてきていたとうりなくもからからい 以二三十農五十十 、唐立月と 一理恐是鳥馬馬之誤矣又和名 、然今云萬天則靈 ヨッチャッ 王珧 俗云太以良木 江班 馬甲

本細海鎖生南海兩片相合成 日光如雲多內 ○ 問子防又如馬門故名之其賜不患食有一,肉柱園 ○被玉跳阵屋盖百渡浪文而上濶下空長六七寸似 白如玉放空玉班其失者徑一寸計味甘美為十 本州謂四肉在者非也是四柱之四字當作有矣其部 上八八可馬華安 食入則海鏡亦飽矣郭璞所謂明時值 有少肉如蜂胎腹有寄居蟲大如豆狀 ロナセ 海門者 鏡魚 如

△按鹽裁圓如小竹管而青黑頭有兩中出設之鹽田其內避治冷每及產後處損及附続後 九長短木小不一其類多,閩人以田種之假潮 務肉似屬而細長上所在必有小吃用鹽一 西明白色時珍亦不改正似有所久如名 O Logar 中美如玉 一其類多聞人 上小, 鲜也長了三十一一一大如指兩頭開 堺 浦多有字 如聽人聲則派人竟出允外 正圓常死海旁立 育 俗云萬天

按城壁生海泥中外是淡赤色如毛利为 其狀畧似車渠而無時文薄福稍長被縫目有齒如蛤 其肉滿淡所所 立實用中以為良而大者甚希也但可為時 城雖生東海似於而扁有字 之其珠光澤謂之仁勢真珠海西亦有之人眼 於被外貌似小兒乖澳人取其肉 理と 大看也 石縣青蓉巴如芦屑不堪食勢州多 川吳城 四十七 わらやる ヒンッイン 及毛利而滑

△被照 江河皆有之 井屬圓小其大 有一寸 許兩頭上有 山大きている」と見る時日 主工州势多之重下导名属州難波規川多取之而稍自然一班,小者四五分成州江戸近處多有之者大而味 便 当院連級設計浴之能治世現祖屋武有場 小共被焼灰馬堅以偽石灰與外 住江州勢多之產亦得名攝州難波規川多取之 解酒毒目黄叉洗痘羅 規溪湖中多有多 如初出日来也漁人 なるか 佐をいたりがむけたいるというをきてい 小如野黑田能候風雨以数飛設 D きつか ヒアン 日期 和名志で毛

子芳三才區會 四件さ



んまろり

和名波萬久里 百云字年木

ウエンタツ

者圓五六分日文日花以形名也凡洋與路回題而典形

長着通日此圓者通日蛤然混編此於着井也

△按文 常在海濱而形似栗故俗名旗栗太小不一大者 肉醇平治五病及婦人崩漏利小便止煩渴 圓三寸小者五六分灰白色有紫黑文而如花鮮明故 長而沒納色其尚有書黑色小皮如耳粉看二殼食不再白貝此一種者似皆被厚能成對頭眉左短而白右 日文日花又有純褐色者名油貝又有純白無文者名 ます 今またころんの間のとのようなとをともである

りたとこう日間 馬手機,我自野馬腳以進之,體對者鄉也是其形率而出海仍得自野於是磐鹿六區似之以蒲景行不皇從上然至淡水門沒勝時間,體質島之聲欲最厚堅工人切磋作甚子 撰取極大者裏盡花鳥人物而取合其陰陽以爲女子和石灰道則設色鮮明如琢成者以貯膏藥等甚佳又下卷設凡烙秋冬味勝矣勢州桑名炙給得名泉州界下卷設凡烙秋冬味勝矣勢州桑名炙給得名泉州界下粉殼與原而不合放堪爲割得又中有一肉柱名蛤三牙齒陰貝有竅之之似牝牡交能緊合若亂設雖千 離如門扉之 **鐵鐵能開闔其被上馬陽下以陰陽** 



充海錯亦作爲醬臨其殼火煅作粉

タッリイ・

俗云鹽吹

向巴文理其則如欢出鹽粉放名鹽吹貝燒灰亦不及 內取之用於醋食之俗呼日醋蛤養亦佳柔於文蛤其 內取之用於醋食之俗呼日醋蛤養亦佳柔於文蛤其 于牡蠣與故不堪用其內亦賤民香之不上熊、允给劉 治止消渴醒酒婦人血塊宜養食之





阿座蛤

一被阿座貝琉球國海中有之蛤螂之屬淡赤白色裹白

八者二三尺肉白如飯味亦甘美其被厚硬以爲盤

内

正字未詳

そりろい

加七 利

薄灰白色有

梭鸟蛤形色似蛤蜊而圓肥大二寸許殼 細理而晷似射而白色带淡紫假令

おざうい

正字未詳

有自丁如指大 鳥塚故俗名鳥具所謂爵人大水化爲蛤者此乎然 此亦名 落也又云鸟哈腹有小蟹大如豆是此瑣菇之類乎所 亦住最下品為處民之食無毒但補食鳥蛤賜則耳 三十四日人 如指大得馬無能送下他的其肉炙食甘 翼化成財政名伏老今以近海田種之謂之 屋子可食平內正然其陽有納色汁肉狀 字以月灸食益入疆氣即治便血止 而 义者盛出未聞有他國漁人去談 圓厚其大者極四寸背上 瓦壟子 魁 瓦 俗云亦 屋子状光 蛤 沿 思

節膜霾在其柱人

△被財 處處皆有之裁外黑內 日而肉正赤者之 倍赤有 地樣子而自色

其脇有黑有赤兒

馬昭 財之小者而自此一種也裁圓厚海而除粗水淺處數千群生日之財山但楊播之産味勝矣

大者一二寸肥州長時最多

五雜組云龍坡大者重二十餘分屬三尺餘可爲太財 大道如斗可爲香爐好大者如其此皆海濱人習見不

選與



いくくん るとこうい

海易

此常似之發名 **人云** 板屋 在

本鄉車渠海中大路也大者長二三尺閥尺計厚二二 殷外溝襲如明設而深大皆縱文如瓦溝無横文也戶車

輸之滿日渠此背文似車溝故名車渠形如易放 裁其大財 過一分不溢試之果然。 △按車深北海西海多有之外黃白 印芸二十三国合 一三寸肉白陽赤,然不堪食来般送干大坂夾竹柄用行開口一般如舟一般如此來風走故名,惟立點小者好屋首形俗呼日板屋具,外以水風走故名,惟立點小者好屋首形俗呼日板屋具,外以水水板以外割其被上一一尺數百群方清其清淺而屬如以水,片作成者行佛車之集之似 原北海西海多有之外黄白色又有带紅斑者縱沿海海海鄉 解謝毒藥蟲或同我問等分聲 およめといたういきいる日をもつあるうと 人見類ロー



## 車螯

ってりつか 大蛤鄉日 **屋**同名異物 不專指車

綱車整大蛤也其設色紫璀璨如玉斑點如花海人炙 既似蛤蜊而堅 硬此物能吐氣爲樓壽 チエ、カッウ

取內食之

於 島 湖 南 有 此 氣 其 類 有 數 種 羊蹄似車数而小者。 似車螯而設薄者

1

育勢而渾以象天之陽腹平,而抗以象地之陰貝字象 一点有今多字與小兒 题 一九七人 口きたことの回くかい 1月子,貝覧さ 相向有齒刻如魚齒其中內如、蝌蚪而有首尾又云 其齒刻其下二點象其垂尾也雲南多用 最小者亦若職状 高行政智見中皆从月至去 長ず許色微白赤有 貝齒 俗云了安見 又云等貝貝

列相當大 刊生南海月類也大 尤貴後世以多見將藝 文月畫家用城物故名 一尺七八寸小 一形似 四十七 うまのえか 文具 研螺 黄黑而骨白進以及 たいかか 軻育 一三十自然不假外 **上**为名字萬



乏其形如指頭而白色或微亦味甘美也參州大野海

200

東海夫人

一頭小中,野少毛南人好食 和名物用水松訓 俗云美留久比

核海姓似此而肥黑带赤 後切門海多有唯攝播泉紀之南海布勢 日淡菜、鬼其肉浦裁大者五六寸東海西海皆有之 初微黃亦色味能甘美老則派青色名之淡菜故呼 或此数数或冬八同者 色有毛要比鹿苗

甘美不宜多食院食即艺先與少州表熟後除去毛再

本細海蛤、諸蛤爛殺之絕稱不專指一路也每邊沙泥 大者如禁子小者如油林松黃白色或是亦相雜乃 的分别其為何於故通謂之海路修治藥人用苦願 迫喘息水腫消息五青如用游波垂骨真相似只 之沒爲海水聽獨日久光瑩都無在質路類至多 日本により自己は日 有一具名,魏殿具和許徑三寸許正圓台巴帶微和光 稱 首 凡一一百 余 種 以 龍 弄 之 如 有 · 珍 即 則 出 貴 價 得 之 無路或有路未知名蓋如歌仙哈源氏路等以和歌所近頃官家競魚諸路殼兒亦百五十種而未盡或有名 海路之海字為諸可見也 一一一一一一一 ハアイ タツ ひきかるか 和名子風 世月

本細流螺其戰名即香生南海處處有之小者爲住其大 △梅香螺状似辛螺而口長其內白數片美蓋海風赤甲香善質香烟也 如風回前一邊直機長數寸風酸姐婚有刺其階雜悉香 如小本青黃色長四五寸諸螺之中此肉最厚其後 握有二儿相及如眼當潮沙之時自犯吃潮水亦奇異 總名也今人以香螺口豆布通就世俗隱婦人陰戶 春上有幾句展 **用則重,屬則輕光,由馬門不為妄也** 有上有幾句展 **用則重,屬則輕光,由馬門不為妄也** 一位等獨處則臭國家稀用惟合香者用令 が見数一四十七 則鱼屬則輕其他不可勝計 一云色素大礼 俗云長魃 今云豆东 今云夜下沒

户· 宗螺榮螺殼有米角無亦有之若夫北壮之别乎 鹽其法取辛螺殼盛鹽烧干炭火上 螺其腸青黑味甚辛辣 入能燒調去火氣碎末塗牙齒甚佳含口洗眼亦可 樂螺而尾兴頭亦一端長光外色黄白帶微素 裁內外正紅其放焼灰入藥傳 紫色有斑文肉味辛味如葱 出螺屬而外色黄白總設內亦色肉來甘如榮 上豆比,亦然 リヤックロウ 一大城光夢 小辛螺布名 以小水



和名抄載食經云榮螺子似蛤而圓者也

△按性、長、磐、團、螺曲、火、此、物、螺之屬而不似的體團而足

盤曲失外灰皂色峭峭內白口圓深壓圓厚堅白色有

切和,將門油、用盛般者以熟之食謂之盡数堪泉之産小而

而中白尾長盤品碧色而包賜肉味甘而硬厚去傷尾

細小熟粒裏亦褐色滑養之脫塵其肉一端黑一端黃

酒養而食腸苦而亦住謂之苦焼諸螺之中特充上

關東之<u>産</u>穀有角而大

**圓殼背不甚產無角味最勝或生投炭火俟屬開和醬** 

和名住立江

按旧螺二三月腸內抱子一箇直三五子其大可米粒 夏米之內視月盈虧故王充云月寒於天常流於淵 而備母形母出半被則子隨之養子泥中土人取之意 入腹漏相傳日長途行人田螺麦乾貯之每一節食則 令不中於果鄉水飲 又云用田螺肉爲 水盤使泥吐出養熟肉和蒜味醫食味養也多食食 · 療肠臭燒 研治 源極齊豫 田螺生水田中及湖廣岸側狀獨門一面光長青草 



格云波比

接海鄉生海中 是最多出其肉上黑中白盤曲暖氣作產用 死 升 紀 州 熊野 之 小煤也色形似田煤而堅大於田根 上黑中自盤曲腦殼有養肠去腸 產大而厚其

クワア・ロウ

腈

格名美奈

清明後 田學惟食泥水春月人米置鍋中菇之其肉自出茶食 渦螺生後水中小子田螺上有被大如指頭而設百 其中有臨不堪用矣此物難死誤泥入壁中數 

拿 植活也 甘寒利大小便治水腫黃疸醒酒寿脫上水便不通



わらのうい

梭尾螺

乃格云保

被實螺状似海鄉而大白黃色有沒紧班大着一 尾鴨形 如後今釋子 所

小者二三寸五六歲盤品尾空失其肉淡赤味魚 待肉粉出以獨急縛肉則懸屋檐經日螺並死設 学尾兴作口吹之其聲嘹鳴用 最大

F

傳云實螺跳出而然也如遠州荒井之今切者處處太 軍等次, 小有之龍千螺千未和其實馬 之道且防程粮之害凡非地震而山岳暴有崩裂者相 まるとはの個となるからののううというのな 完鲜之兵修殿行者每山行,吹之爲同行, 山村



題には

インウトロウ

内取っ △被鸚鵡螺希有之形色甚美也以為鉤花生佳 網點過以形如點遇頭其質白而紫也內常離設也 人居還則盡出,也肉為無所食則殼浮出, 



△按幾左古狀似,關于而厚里有,彩文放中,有蟲如寄居 和名抄云錦貝俗說西海有夜久島彼島所出也 衛此柄等其光耀鮮干鰒貝也本州所謂光細螺光彩內馬縣鰻送他州其殼工人 琢磨彫作物象以馬小刀內接錦貝狀類大樂器而無角大六七寸黃黑色或有致 盡伊勢尾張及東海湖濱乡土人去盛流净以馬龍具 薩摩之商治中島與"玩球不」甚遠也疑古清彼島人如今琉球國多出,錦月而未聞出於屋改島蓋屋改 可能競片者是手 來此貝放以爲屋久貝子近頃不多來 ナンホー てのずくりかい くこうが 俗云夜古加比 **屋火**, 訛 也

五大如豆藏篋笥積嚴不懷若置所中即盤處不包此即要狀所真也亦難得之物 時珍云相忠子狀如照中質如 者也玉盖 和名抄云小螺子林名之似甲属而細小口有白玉之盖 即君子也婦人難產手把之便生極影不 李獨李項云即君子、生南海有雕雄状似李仁 為真假口內含熱放,醋中雌雄相逐逡巡便合制下別, 印度に十回回台 想自色名。本盖海人去被更雕取之人做空灵丽户盤·梅小螺子狀類榮螺而極小,吹白色有小雕如豆而扁,也玉盖 新路之太 午 旋不已似相逐之貌,見女以爲嚴京洛及山人不知感 いり、同 9 ランキュンツウ 五意八號 俗云雕具 柏思子木門 和名之大き

似海馬朔有教 時,外更死,則乾脆時 亦一奇也 則其足也 **め海中多有之** 之盖或以爲 出東海大 人造花其花葩粉 一月十八日暴風吹後必有之稱之人造花其花花粉小螺子殼寺後人門之每二月十二日福州天王寺聖 **和雌雄加之** 謂生別者皆憶見馬此 からろう ハアイアン 了寺里要母有 陽 汉俗 海燕 人至世 云海星 躺 枕

A

海燕。圓薄扁如馬錢子而大一二寸灰白色有精梗 陽遂足 △被海燕陽遂足二種時珍以爲一物混註之者非也 大一寸不知頭尾口眼灰於雜看魚中出魚市俗呼目 文其惠正中有一小孔即是爲口其旁有五路正勾文 名抄云靈融子甲龍棘貌似獨而圓其甲紫色生芒角 而似影成勝之具山人見之疑貝石華景器之間 海鵬

聞書南産志云海膽殼圓如孟外容結則肉有青黃色土 乃行者也

中世代ニオー可見合す

人民原 日上

2

△被以上所說者共一種也西海大村五島平戶及島津人以爲醬 石機形圓色紫有刺人觸之則刺動搖 黄赤 者為上 的 英白者 次之有者不胜, 之産最佳北海越前福居及與州岩城之産亦良其狀 圓似生栗而有吃刺紫黑色故俗呼日海栗大这般內 有自肉不堪食有少腸好取和鹽作器 微鹹美其色

人のて

狀影如蟹数其色紫可食有長八九十者得春雨 一件蛤之屬形如龜脚亦有礼

小網石墩生東南海中石上

似般被似蜷故俗呼名蟹鬼馬與美相通

、被寄居蟲即寓生文 \$ 身點與貝海鏡蛤等設間形 火災乃山八十名時 南海有一種似蜘蛛人螺被中負殺而走觸之即縮如螺 本綱寄居 蟲海邊有之在 螺殼間非 螺也候螺蛤開即自 出食螺给处合已還被中在龜殼中者名日增 有整而似解火炎之乃出取之爲臨责味香脆美其身殼似蜷殼灰黑色真殼而走觸之即編如螺其前二足然外遠別處別處選展間山川有之狀似蜘蛛紫身賣腸 似小蟹而白色小於著石身柔敢蓋與寄生木相類

奇居蟲 かそる

寄生盛賜

和名加美奈

一字。

△按貝銷津輕處處北海有之不明多出或全不出其體 手於放行出兩足於被後馬,雅智之象游行故名音魚業界如秋海棠之葉有文理可發中有一小章魚出兩 船一歲非輕海濱數百成群等來馬人多捕之 食之者試養之食大其大爲煩悶因知有毒物華章魚 取殼以爲珍島然其 大者七八寸小者二三寸黄白或純白形似 かといわりか



